

始

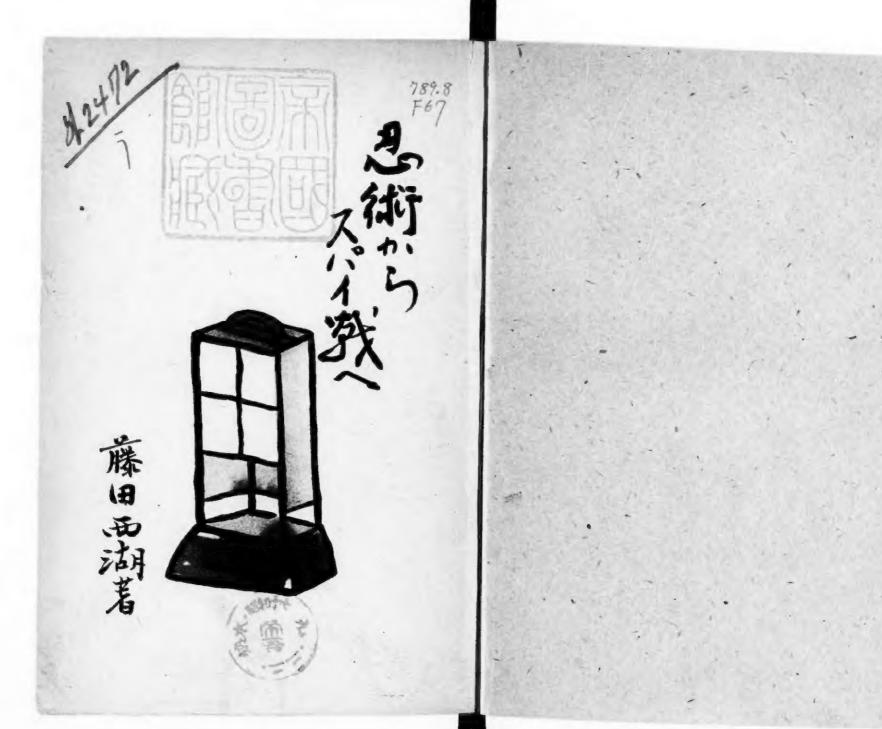



術忍たれは現に繪錦



自

序

段手一のイパス



下 義眼の中に秘密文書を陸十 頭髪を刈ると秘密文書が現れる

ベイ何とつかは、境が与長の息前と司に意味のものであ

忍術の由來は古い。忍術は我が歴代の武人が、智勇を傾倒して工夫した軍事探偵衛

伴はないから、その效果は薄い。 白旗を掲げて降参するを建て前とする西洋スパイ術は、單なる智術であつて、勇氣を 今日のスパイ衛といふは、我が古來の忍術と同じ意味のものであるが、軍敗るれば

は最後の奏功を缺く。我が忍衛は、死して忠義の鬼となり、極天皇基を護るの大勇猛 心を根元として工夫されたものであるから、之を基礎として今日の精妙なるスパイ衛 智勇絵備であつてはじめて戦ひに勝つ事が出來る。同じ様に軍事操偵衛も智のみで

功を一箕に缺くの處れがある。 を取入れる處に始めて軍事探偵術が完成するのである。操守のない智術は所論九個の

の一班であつて、大成を他日に期する次第である。乞ふ諒とせられよ。 資せん事を思ひ立ち、本書を出版する次第である。但し之れ、廣汎に亙る忍術のほん を得た。此の精神の傳統或は斷絕せん事を虔れ、その一端を書き遣して後人の研究に 余は忍術甲賀流十四代の宗を承けて今日に及び、些か我が先輩の苦心の跡を窺ひ知る 任務に携はり、我が忍術の今日に處して最大價値あるを認識したのである。幸にして 溫古知新、稽古微今は人世の通則である。余は、支那事變以來、幾度か特殊の軍事

昭和十七年九月

著者誌す

| 錬品成立 |
|------|
| 忍    |
| 術    |
| か    |
| 5    |
| ス    |
| N    |
| 1    |
| 戰    |
| ^    |
| 目    |
| 次    |

D)

| 忍術の方法 | 最後は内彈戦 | 0        | 術の方 | 忍術の諸流派 | 日本に於ける | 忍術の山来 | 忍術の本領 | 術の本      |
|-------|--------|----------|-----|--------|--------|-------|-------|----------|
|       |        | 翌は忍耐の忍なり | 法   | (K)    | 忍術の發達  | E     | 領と使命  | <b>*</b> |

| 月室の前一間条       |
|---------------|
| 地弓の術二箇條       |
| 天峰補二箇條        |
| <b>炎體樹一简繁</b> |
| 臺火補三箇條        |
| 身虫の術二箇條       |
| □人の術一箇條       |
| くノーの術         |
| 如影術三筒條        |
| 柱男の術三箇條       |
| 始計六箇條         |
| 陽忍の術――遠入りの事   |
| 計 2 秘術        |
|               |
|               |
| 心を以て心を制す      |
| 魚屬の利用         |
| <b>虫類の利用</b>  |
| 既類の利用         |
| 鳥類の利用         |
| 生きた人間の利用      |
| 石と土の利用        |
| 天象の利用         |
| 水の利用          |
| 金の利用          |
| 土地の利用         |
| 火の利用          |
| 草木の利用         |
|               |

謀

| 天          | 毒物、いかもの喰ひ練習······                          |     |
|------------|--------------------------------------------|-----|
| di.        | 内臓の練習                                      |     |
| 35         | 心身の鍛錬法                                     |     |
| 35.        | 游 水 <b>律</b>                               |     |
| 35         | 5. 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |     |
| 27         | 整息法と歩行術                                    |     |
| P4<br>35.  | 忍術の練費法                                     |     |
| 179<br>31. | 武道精神の高揚                                    | (F) |
| 254        | 通路仕掛け六箇條                                   |     |
| 29         | 下緒利川七補                                     |     |
| 239        | 用心二箇條                                      |     |
| 亳          | 家忍人配り三箇條                                   |     |
| <u> </u>   | 陰形術五箇條                                     |     |
| IIII       | 必ず入るべき四箇條                                  |     |
| +          | 忍び入るべき夜の事八箇條                               |     |
| 35.        | 除影衝五箇條                                     |     |
| 36.        | 步行の中座さがし                                   |     |
| 四四         | 逢 犬 衡                                      |     |
| H          | 年齢と心行とにより眠覺を察すべき三箇條                        |     |
| 111        | 四季辨眠大要                                     |     |
| 110        | 陰忍の術――家忍の事                                 |     |
| 401        | 水月の衛                                       |     |
| 3          | 敵陣屋へ忍び入る時の用意                               |     |
| 101        | 陽忍の術――近入りの事                                |     |
| 101        | 敞中潜入の循                                     | DEV |
|            |                                            |     |

| ***** |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Oluli | 武術は積極的護身衛                                         |
| H     | 日本武術は完全な體育法なり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|       | 心術と台武練成                                           |
| -4    | 窓術の精神力                                            |
| 5/3   | 敵のスパイに乗ぜられぬな                                      |
|       | 人を見たらスパイと思へいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい   |
| Ξ     | 信長、浅井と對陣                                          |
| -     | 秀吉、瀧川一盆を翻弄す                                       |
| 10    | 前田利家                                              |
| 灵     | <b>************************************</b>       |
| 즛     | 後藤又兵衞                                             |
| 灵     | 斥候の智惠                                             |
|       |                                                   |
|       |                                                   |
| 100   | 我が忍衛の強さ                                           |
| E     | 西洋の女スパイは邪道                                        |
| 灭     | 啞の手眞似、共他                                          |
| 九七    | ハート矢印の箱                                           |
| 加     | 列國密值戰時代                                           |
| 九     | 現代の國際諜報戦                                          |
| 74    | ロ今スパイ戦術の實際                                        |
| 益     | 大死一番の覺悟                                           |
| 天     | 印明護身法、共他                                          |
| 当     | 九字護身法                                             |
| Ŧ     | 印を結ぶは精神の統一                                        |
| 盗     | 忍者の服裝と携帶武器及び道具類                                   |
| 云     | 武藝、遊藝百般の練習                                        |
|       |                                                   |

K

| 100  | 忍桁專專目錄              |
|------|---------------------|
| 云    | 私の神通力體驗             |
| 云    | 相手が兇器を有する場合         |
| 元    | 多数の暴漢に襲はれた場合        |
| 天    | 死地に陷つて生きる           |
| 关    | 不意の一學               |
| 玉    | 先づ氣を落付ける            |
| HAII | 生兵法は大疵の基            |
| 畫    | 現代護身法指南             |
| 푱    | 短刀の使用法              |
| 至    | 短棒 (鼻捻り、ひしぎ、六寸、手の内) |
| 云至   | 投げ物と鐵扇              |
| 云    | 仕込みもの               |

恐術からスパイ戦へ. 目次 終

尙

武鍊成

忍術からスパイ戦へ

装 帕

~

深澤

索

自

序

湖著

### 忍術の士

### 忍術の本領ご使命

**に思はれるが、忍痛はそんな非科學的なものではない。** 其の他映畫、演劇に於て見せられる樣な不可思議な術あの如何にも科學を超越、無視した術の樣 現代に於て恐怖なぞといふといかにも時代離れのしたグロテスクな、彼の講談なや、大衆文藝

て行はれてゐないだけである あらゆる機會に於てこの忍術は行はれ、忍術の行はれない社會はない。たと忍術と云ふ名前に於 い、殊に現代の如く生存競争の活舞臺が層一層の劇甚を加へる時、人事百般、あらゆることに、 想術は常に何時の時代に於ても行はれて居り、忍術と云ふものよ行はれない時は一日としてな

忍術といふものは皆ての軍事探偵、今日でいふ間諜の術-スパイ術である。このスパイ、 間

起ると、世界各國の種々なる間谍、スパイが一層活躍して居るのである。 謀といふものは、何時の時代に於ても盛に活躍して居つたもので、今日支事事は、大吏也支令が

又その方策を樹てたりする、それがスパイの方法である。 のを撒布して、敵の通貨の信用を失墜せしめる。 々のデマや流言蜚語を飛ばして人心を感覚させる一方、經濟界に對しては、代点紅管子の他のも **に深く潜入して、あらゆる方法を用ひて、敵國を非常に不利な狀態に陥れる。敵の後方部隊に種** 即ち敵の水道の水源地などに影物、或は培養省を撒布して、とれらの供給を杜籍する。又は嚴國 敵の重要建物、或は要塞その他の爆破、敵将の暗殺、機密害煩の奪取、鐵道の改壞、 業、鑛業、交通、運輸、工業状態から、それ等の諸設備を調査して、いさ戦ひといぶ均合如何な る手段に出るがよいかの調べをしたりする。そして、とれが範疇になると、單身故目し来込み、 群情勢の債祭、軍事、軍情はもとより、政治情勢経所信勢等から國民思想の動向上門でたり、幸 然らば、 そのスパイ術、昔の思術は一體どんな仕事をやるものか?一下時に於三は恒光敵国の かくの如く凡ゆる気を施して、兎に角機に勝つ 給水の妨害

今夫れ雲に魏し、霞に隱れ、雷霆を驅り、蛟龍を役し、爬蟲を使し、禽獣を御し、忽ちにして

人の心を迷はす場に、忍術の極点が育するとも、一へるだらう。 釋の如何にあると思ふ。疑心暗鬼を生ずるよ人間の弱點で、との弱點に乗じて人の日をくらまし 地である。之が、本堂であると言へば皆な本堂であり、嘘であると言へば、皆職。結局はその解 を着けた、芝居の繪姿に恍惚と見入る。誠に以て忍術の世界は心胸を躍動せしむべき空想の別天 紀承也、大蛇丸、仁木彈正、若楽姫、瀧夜叉姫、鼠小僧、石川五右衞門等の、グロテスクな装束 もの、之れ占來忍術の妙と賞へられ、神變不可思議の現象として、今も見章走卒は日を聞いて、 丈餘の怪物と變じ、忽ちにして寸尺の鼠と化し、自在に活躍して、陰顯出没、端倪すべからざる

通の具衡以上に、泰羅萬保を役して、最も巧妙な用意周到た闘筆術を考へ出したのた此の忍術で なる武衡に近遠したともいふべきもので、何れの国の武術も遠く之に及ばないのである。即も背 然らば忍術の不飯は何かと言ふと、それは日本男子の尚武精神の極致が、遂に忍術とい言精妙

ものである。躍事採債科難かしい、危險なものはないので、敵の成趣陣苔を採り、共の作戦計畫 而し、その目的は何かといふと、端的に言へば軍事探偵を目的として工夫され發達し来たつた

war can respond to be seen

5 い。この目的を達する爲めには、普通の戰士以外、特殊な用意と修練を要することは論を俟たな を知らうといふのには、どうしても單身、敵地に乗込んで、實地に之を見届けなくて H ならな

人間業と思はれぬ精妙な境地に迄遠しなくてはならないのである。 は、死を恐れさる沈勇者でなければならず、 無上の樂とする氣魄が無くてはならない。人間死を賭してとそ面白い事が澤山に行るので、忍者 行験を樂みとすると言つた心持でなければならない。 飛んで火に入る蟲と同じ運命であるから、忍者は、第一に死を恐れさる膽勇を要し、 對人關係に於て最も機鍛でなくてはならぬ。之が爲には、極端に烈しい心身の練磨をして 又能人にも負けぬといふ此術上の自信かなくてはな つまり萬死に、生を得て還るといふ快味を 死以上に

決心を要するのである。そして、共の政権や、 事を天地神明に繋ふ。之が自信の根元となるのである。 めなくてはならない。一たび任務に就く以上は、水火をも辭せず死を以て之をやり遂げるといふ 死を恐れさるが爲には、光づ心を正しくして君國の爲に一命を捧ぐるといふ大覺悟を定 恩術の方法は之を善からぬ事に濫用したいといふ

#### 心があの由来

中には、 に至って盛んに行はれたと言はるゝが、共書は今日に幾つてゐない。稍や後代になつて搖手兵建 する事は難かしい。祀錄に殘るものを調べると、支那では、上古伏羲神農より始まり、具後黄帝 「忍術は何れの時代から始まつたか」とは、誰しも質問したい事であるが、扨て適確に之を立詮 第十三篇に「用間の稿」といふのがある。

利を全ふする事が出來ない。故に忍の術は軍に取つて要用なものでよる、 正に應上に競を伐つ事、之れ名術の司る所である。若し忍術なさに於ては、 る。又敵の場端、柵端近々と忍び行き、其の樣體を見聞し、或は城中、陣中に忍び入つ。萬般の 退人敷の多少、敵合の遠近などを速かに察して、我が主将に報告するのが、物見武者の役員であ ある。即ち、敵方の樣體を能く知るには、何の術を以てするかとたれば、共地形の模様、敵の進 之は確かに忍術の事で、兵法に内を治め外を知るといふのは、敵の内計密事等を委曲知る事で 陰謀、密計方と迄罪かに則き、審かに見て、 主将に報告し、方回曲直の備を定め、能く奇 酸の計略を知つて勝

水は、龍皮、突皮、除尽、「ウ育、夏及、風経だどといった。 と呼んでいる。 後には、知作、 は我却の命で、支票では最有、集の内で之を間と言ひ、春秋の時分には更にはよって、一同時代 然らば、支弱でも古來。恩術といふ名符があつたかといふに、それは言る。思知と答言けたの かく、時代により又下れの 世頃、久事などと呼んだ。 云僧には、他士と言ひ、 あに代して 地名語見り 北国三は、草、 変くう 阪総とい金 足は行人 ナモー、心、

支引の周漢、巡偵などいぶ。原は何かと見るに、孫子の用所給に

問とは帰陸なり、人をして敵の鯨陰に乗じて入り、以て其情を探知するなり」

客する様、南を成すに依つて、へだつるといふ調みをするのである。和漢ともに、古から敵力の 合の間を隔し急ぎり、援兵などのかい様に取計ひ、或は敵の大将と其の主卒との中を隔てく、相 敵の城隍へ入らしめて非の反信を焼き、夜討方どを詠る戦である。又間の学には、 めて、敵境陣へ入り、敵の陰、深密計薦始の事を繰り知らせて味力へ報告させ、或は仲隆を與つて 今歳みたあり、之は恣衝は陥るの衝で、敵の若量の中を讒言を以て隔て、又は其つ隣回の君と和 とあり、川はすきま、いまとい ふ豆味である。即ち、人を以て敵のでま、すきまを行れ、長せし へだつるとい

内部を採り際司を得た例は甚だ多い。尚は間の字義に就ては一説に、 者の類字の所にある。 此術の實理には、敵の城陣へ間斷なく突入る事、譬へば、日光の門戸に差し限じ。少くとも虚陰 直らに差し入るが如く、 速かに入るの義であるとしてある。此の理は法だ徴妙で、凡庸 門の中に日を入れるので、

**ふは、炎ぶ套にして心に励り深き故に、しか名けたものか。次に行人といふは、敵に味方とつ間** 忍術は表面には「空間つ體」して、裏面に必ず姦的甚しく深き企みが行るからである。 の道とは、ひながら、具の仕事は、励約にして変わる故に姦細と名づけたのである。又進于上い 術を細かに作るといい程の意である。姦細とは、姦は姦間の姦叉は侯姦などのも味である。凡そ 種をつ密引を用ひて京中の樣體を買び知り、楠に報告したといふは、之とそ遊債の意であらり 騰を寬バ入り、其の模様を見聞する職だる故、之を邀債なぎゝ呼んだのである。楠正成の恩術に · 2. 洞作といふのは、忍者が放方へ行つ。様體を能く見聞し、大将に最告する故、大将の謀略の 又談の字、仮の字は二ツながらうかがらと讀む。凡で恩の確は、造つを體として其間に敵の便 四十八人の忍者を一番に分も、十六人宛、 何時も京都に入れ一置いたとい 此つ者共が、 たより忠義

を往来する意であらう。

る一といふ事を一般に知られたくない。人の知らさるを以て大功を成す事が出來る。 して世上に知れざる様にと、代々共名稱を改めたものであらう。 支那でかく幾度も忍者の名稱を變更したのは何故かと考ふるに、 體忍者は「誰葉は忍者であ 故に深く秘

双の如くなるを要するといふ意味からして、吾が邦に於ては異邦よりの名を改めて、双の心と書 **遂に敵の爲に捕はれ共身死するのみならず、味方の大事を誤るに至る。されば、一心堅良なる事** いた字を此術の名となしたのである。伊勢三郎義盛百首の忍歌にも、 さがなくてはならぬ。若し、心が鈍く軟かなるに於ては、たとひ如何なる謀計を巧みに行ふとも 「忍びには智ひの道は多けれど、先づ第一は敵に近づけ」と詠んである。 が飲の便騰を窺ひ、危險なる計を用ゐて忍び入るに當つては、二心堅貞にして喩へば鬼の如く鋭 に近づく時、氣脆して事を行へず、 但し我國で、之を忍者と言つたには、相當理由がある。元來忍は鬼の心と書いたもので、忍者 心己に平靜を失ひ、言葉が煩躁にして共謀略外面に駆はれ

### 日本に於ける忍術の發達

平げた、これは一つの暗號のやうなもので、言葉の中に五ひに暗號を組んでおいて、時を見計ら のが一番古いやうである。それは大和國忍坂村と云ふ處で、道臣命が諷歌倒語の術を用ひて賊を て居るが、神代のととはさて措き、 つて合闘をし、敵を謀つて一郷にやつゝけてしまふと云ふ術である。 わが日本において忍術、スパイ術の行はれたのは、 日本書紀等によると、神武天皇即東征の時代に行はれて居る いつ頃かといふと、古事祀などにもよく出

師を一刀にお刺しになつたのは、つまり忍術の法をお用ひになつたと云つても差支へ ない と思 ノー」と思って引掛ったのであらう。 ふ。この女に化けたり、女を利用したりする方法を、忍術の方では「久ノ一の祢」といふ。久ノ その次の時代は日本武尊の時代で、日本武尊が女装して、敵營に忍び入り、熊襲の巨魁川上梟 敵將の中で淫然に耽るやうな者は、 くノー」で女といふことになる。現今でもスパイには、この「くノー」は盛に使は 女を使つて、之を給給する 熊腹なども、日本武尊を、く

方より多胡翔といふ思者を避して内に放火させ、外より之を攻めて遠に討平されたとある といふ方が道心を全てられ、山城園の愛宕郡といふ所に岐扉を築いて居つたのを、天真天皇の御 その次は敏達帝の頃に行はれ、また第四十代天武天皇の時代に行はれて居る。この時清光親王

で辨度をやついけたのをはじめ、幾多の戦に於てもあれ程上手に戦かつたのである。 だ。この黄石公の方法は今の「素書」といふ本にあるがこれを與んだ。それで、例の五條の橋上 舉げ、見ると、第一は河義穏で、この義糕は鞍馬由に於て鬼一法限より黄石公の兵法忍術を堕ん を巧く使つてその戦を巧く行つたととは當りまへのととである。その忍術を使つた主なる此時を 色々の生情や情勢を知つて事に置れば、それだけ事業もうまくゆくわけである。昔の諸將が忍者 勝を得たといってもよいと思ふ。何時の時代でもさうであるが、先づ凡ての調査をやつておいて その後の歴史を見ても、武精といふ武勝で戦の上手であつたといふものは、全部忽神に依つて

の術を使ったものである。とれは父日本に於ける毒ガスの一番初めのものになると思ふ。「霞扇の トけたのであるが、あれは武術だけでやつたのではない。むしろ武趣よりも恐術の一法たる復居 この五條の橋の戦などは、年者の牛者丸がたつた扇一本で、武藝に長じてゐたあの辨麼をやつ

そうでない。唯、これは多く恩納者の秘密用として一部に公開されなかった丈けてある。 が倒れると云ふぞうな毒ガス染がある。陰分研究されたもので、これらは現在毒りスの研究など 險が迫ると、それを火鉄の中に投込むと、シュツとそれから煙が出る。その煙を嗅いだ瞬間相手 置いて、種の方を握ると先の方から飛出すそうな仕掛にし、五に正限に構へて向ひあつた時にシ 慶がひつかゝつたわけである。徳川時代ある剣道の先生の中には、この葉を致竹刀の中に入れて 6 ユッとやつて直ちに相手を気絶させ、これが睨倒しの衝突と云つたものもあるやりである。今で げて煽ぎつける。するとその粉葉が敵の日鼻口に入いるから、忽ち氣絶する。との護局の術に辨 を扇の片面に入れて持つて居り、若しも敵が近付いて身に危險が迫ると見ると、直ちにこれを擴 も作はれ、わろ。 A風において見ると、我が日本国の諸種の發明品は、外國に異れて居る様に見たされて居るが といふのは、ある三種の薬―― これはその粉葉が目鼻口に入れば急ち人は倒れる の流派の武術の中に続つてゐるが、丁度仁丹の丸築を二つ合せた位の丸葉で、自分に危 存みべの歴史から見ると、外間よりも日本の方が先ではないかと思ふ。さら その斃

とにかく演義紀はさらいふ術に長けて居つて、鵯越の遊落しにしても、又貌の話で例の作登守

だもので、百首の歌さへ讀めば、忍術は或程度までは判る。その伊勢三郎なんかゞ義經の側につ の伊勢三郎の書いた「遙盛忍歌」といふのである。とれは百首の歌の中に忍術の極意を織り込ん 叉、義經の家坐の伊勢三郎義盛は忍術の達人で、今、日本の忍術の傳書の中で一番古いのは、と いてゐて謀計を廻らした。 に追ひかけられて八艘飛びをして逃れたといふやうな事も、竹忍術の一法によつたものである。

宛の三組に分けて、とれを京都、大阪、神戸などに派して、常に情報を得て居つたので、かの智 略縦横の戦の巧く出來たのは、さりいふ者の爲であるといふ。 **とれは、透岐と書いたり、水破と書いたりするが、国十八名のスツパ、即ち忍者を、常に十六名** その次の時代の人で忍衝の巧かつたつは楠正成で、正成は忍術者のことをスツパと呼んで居る

時に、敵兵が兵糧を取りに行つたその歸途を要して、その兵糧を擔いで來る奴を全滅させて彼等 を作って居るといふ事が新聞に出て居た。尤もそれを楠流などゝ書くのは、怪しからぬことゝ思 ふが、このやうに、楠正成は非常に面白い方法を深山使つてゐる。或る時などは、敵域に攻入る 先頃上海戰線などで、楠正成が例の藁人形を作って敵を謀つたやうに、支那兵がさう云ふもの

た等、饗に謀計に長けてゐた。 それを指ぎゆうり の著で居つた所のものを身に縁ひ、分捕つた兵糧は取つて、その中に自分達の鎧や武具を詰めて 々と叫んで中に入り込み城兵が城外の楠勢と戰ふすきに、鎧に着換へ内外呼應して城を落し入れ - 城門に近づいた時に、後方より敵方の楠勢が急追したと見せかけて、開門々

その人の不利益なる裏面内容を知つてゐる人がそのととをさらけ出し、その人を不利な立場に遵 くといふことで、一種のスパイするぞといふ言葉を楠流でおどした文句であらう。 よく使はれる。言葉で「お前愚闘々々云ふと素破技くぞ」などいふが、この素破技くといふのは、 かろしたことは凡て水岐によつたことである。この水岐は本によつては素岐とも書いてある。

信玄は之れを三者と呼んで居り、閒見、見分、 で呼んで用る。それから、又「草」「かまり」(うかみ人)「忍」と云ふ名前で呼ばれて用る。武田 長は攀談と稱し、盛んにとれを用ひて居る。 なけ
悲原時代以後、
戦國時代にかけては
思術のことを
関東の方では
寛破、
或ひは
党破と
云
小名 目付の三にわけ、上杉謙信はこれた籍遠、織田信

ところで面白いことは諸將の中にも、忍術を特に好いた人と、好かない人とある。用ひた人と

た。これは徳川家康の三大鄭の一つである。 そしてそれに這々を警問して貰つて麃伏鬼といふ所を越え、伊勢の白子を通つて三河迄歸つて來 てわた母部生産、柘植三之脈、 たので、家原も、耳三河へ歸つて兵を舉げるととにしたが、その途中がどうも危い。そとでつい **垂凱二野武士吉野起し、そこ迄行つて戦かには道が危い、それを知つた本を忠勝が今行つては危** いから一度三河まで釣つて後に兵を駆けてからでも遅くはない。切に思ひとゞまるやうにと諌め ならずんば自分は当己院で腹を切る遅だと、強かな軍勢を本能力に向けようとした。しハーニの **常時はまだ紀瓦だつたと見えて、日頃型額を蒙つた信長の賃に取るる途も一戦を変へやう、** 郵次郎に早りご家康の考とに急を知らせて來た。家康は後年には押視爺といはれたけれて、 天正十一年別司垣に至り飯盛由の陣地に宿してゐた時、例の本能寺の變が起つた。これを茶屋四 るものであったと言って差支へない。これには断りいふととがある、家康が信長の招聘に断りて 呼んで居か、徳川が三百年の太平を保つたといふことは、之れは與つて恩術者。「陰密の力によ 用ひない人とがある。 一番忍術者を受した人といふのは、例の徳川家康で、家康はこれを陰密と 穴由梅季方ぎの斡旋で、伊賀、 甲賀、二百人の忍術者を招いた。 こう

笄橋、搾町といふ名前に變つたわけである。 て二甲賀者と伊賀者と住まばせ、その橋を甲賀伊賀橋、その町を甲賀位賀町と言つたのが、段々 といふのがあるが、あればその時に來た伊賀者を置いたので、この町名が出來た。叉甲賀者を置 いたのが、神司の単質当である。それから極布の辞明。これは下並の忍者のいた歴で、橋を距 の忍術者を呼び、 その縁散からして、後ち天正十八年、江戸に居城を構へるに及び、家康は服部半歳以下二百人 とれに邸を與へ、韓を當てがつて、際密役等をつとめさした。今四谷に伊賀町

るか、これには写主風が守つてみたので生産門というのできる。 連れて来たし、この門を生分しが入らなかったのでそれで、生泉門と言ったに 蔵門す、よく市ベスの名所案内人がとんでもない間はを言つてゐる。それはベスで見物をした方 はお問きになったとと、思ふが、「この牛競門に当將軍権に象を句箋に入れようとして、こ 合時、その首領であった張錦舎型が設つ。居つた麴町御門が半竜門となったのである。今の生 などく、明して展

れて居るか、その学版がこの門を幸つと守りあと、百人の恩者には恩日付といふ名前につけて この年歳といい人は大髪りが強く、 五間程の積を持ち、力は五十人力とが云つて、 東华縣上古

私の先祖でよった。 これをお庭番といふ形式で、緒國の隠忆役をさせて居た。その隠密の鎖役なんかやつて居たのが

は符をその場にすてゝ、そのまゝ三年間の猶豫をもらつて諸國の情勢を探りに行つたものであ 庭番として入つて居る忍術者を呼んで、これに命じてどと!)を見て來いといふ。するとお庭番 る。徳川が三百年の太平を保つたのも、 この隠密が徳川の一つの政治の方法であつた。例へば將軍が毎日庭を散歩なさる。その時、お との陰密網が、今の警察網のやうにはられてゐたからで

六が俺の刀を盗つて見ろと云つた時に、秀吉は自分の被つて居る笠を雨だれのところに當てよ、 小六がその方に氣をとられて疲れて居睡りをしてゐる時に、背後から翹つて、その刀を盜つたと 込んで、井戸の中に落し、アツと豒を立て、その方に相手の氣を散らしておいて逃げたり、又小 分になつて泥棒に入つた時なんかには、自分が追ひかけられて危險と見ると、直ちに、石を抱へ 常に小さい時から、所謂忍術といふものに馴れて居つた様で、その例としては、蜂質質小式の乾 これに反して、最も忍者を受さなかつたのは誰であるかといふと、豊臣秀吉である。 秀吉は非

#### いふことがある。

あるが、石山寺の戦の時に忍者の爲、 術と言ふのは出飲目で、これは雨鳥の術と言ふ。そんな風に秀吉自身非常に忍術が巧かつたので 前にも述べた通り、本當は五間の術といふのであるから、秀吉のやろに水を利用するのを水通の あり、第一を木道といふ、樹に倚る時は形を隠して敢て亦願さず、 かくるゝを水邇と言ふ」と云ふ文句から、かの瀰澤馬琴が一世の魘筆を掉つて「大約隠形に五法 けて居る。支那の五雑爼といふ本の中に暫いてある「火によりかくるゝを火遁と言ひ、水により に書いたものを、 との水を利用する事を俗に水道と云つて居る。即ち忍術には五通の術があつて木火土金水に分 とれが豊臣氏が一代二代で亡びた原因ではないかと思ふ。 第四を金遁といふ、第五を水遁といふ」處から書き出して例の犬山道節を聞らせる爲 他のもの」判らない連中が一緒になつて、五遁の術など」言つたのであるが、 現今でも盛んに行はれて居るのである。 裏切られたといふところから、餘り忍術者を愛さなかつ かくの如く忍術といふものは古い 第二に火遁といき。第三を土

#### 忍術の諸流派

で、接群の功を現したのが仲賀者、甲賀者といふ名の出る初めで、仲賀、甲賀は忍びの術に長け 凡流に分れ、又甲賀流は五十三流に分れたものである。 て居つたといふところから、伊賀者、甲賀者が伊賀流、甲賀流の流名になり、その伊賀流が四十 上に育まれ、密偵沿行の衛に馴れたわけである。そして足利義尚の釣の陣の折、諸國諸大名の前 込みで、五ひに情勢を探り戦つてゐた。從つて忍術者又はスパイヤする連中が非常にこの溫床の 處に城事を築いて郷土を釈取り、とれが一朝風雲に乗じては全国を平定しようといふやりた意氣 ある。とれらつ土地は地勢上非常に險阻な由に包まれてゐて、その狭い僅か五百坪が千片にどの 流名ではなかつた。忍害の虚になった濫觴の地といふのは滋賀縣の甲賀、そして三重縣の伊賀で 外に芥川流、根来流、挟系流、忍甲流、甲陽流、紀州流等、凡そ大統を分けて二十五流としてあ る。しかし語一の流派に甲賀流は賀流の二大流派から分れたもので、この流派の名前はもピノー さてその忍術の流派はといこと、甲賀流、仲賀流、とれは二大流派であるが、この二大流派の

眠らすととも、そのまり天國に送ることも、涙を出させることも、 利でもあり、危険でもある方法である。忍術の一法の中にはわづか拇指の先位の藝品があれば、 に出來るものもある。 鍵は人のためにかけるので、私自身は鍵はあつてもなくでも自由に出入りしてゐる。とにかく便 が出来るし、出ようと思ふ所はいくらでも出られる。私の家なんかいつでも難はかけて居るが、 は、参骨一つでいくらでも叩き割るととができる。又入らうと思つた所は、いくらでも入ること れば出入できるのである。又参背一つあれば普通の錠前位外すのは何でもない。手提金庫くらわ はないが、しかし忍者といふものは、拇指と中指を伸して廻しただけ、即ち五寸か六寸の穴があ まさか印を結べは忽ち身が消えてなくなつたりはしない。如何に科學が進步しても消えるもので るだけである。これはどういふ澤であるかと云ふと、忍術といふものは頗る危險な術であつて、 の内の二十一家南山六家の一和田伊賀守から十四代を繼承した者であるが、只今では私が一人居 それだけ澤山あつた流派が只今ではなくなつてしまつて、私一人になつた。 嘘を出させるととも自由自在 私は甲賀五十三家

つまり今の催災ガス、 ホスゲン、臭化ベンヂル、イベリツトと同じやらなものが幾らもある。

が忽衝の廢れる一つの理由でもつたと思はれる。 焼き楽てゝ了つたり、又方法等も人に語つてはいけないと厳秘に付した爲であつて、 云ふやうな取り沙汰をした者は殺すといふ方法をとつたものである。たとへ自分の手供であつて 付したものである。現今でもスパイの術といふものは頗る秘密である。昔は「あれが忍者だ」と 五右衛門位の下手数なことなら、 まらない者に教へては非常に危険である。思い心を持つた者がとれを利用しようとすれば、石川 人の心臓の血液を結晶せしめるところの樂品などもあつて、恐るべきものもあるから、これをつ 暗殺なんかの爲には、たゞ一滴の液體で、その水滴を皮膚につけるだけで一分五六十秒で、その これが忍術者の資格がないと見るならば、絶對に傳へない。隨つて若しも自分の繰水者のない 傳書一切火中に投じて後を絶つ。だから翌衞の傳書など現在少いと云ふ事は、このやろに いくらでも出來る。とれは危险であるから、その方法は厳秘に ちういな事

# 忍術の方法

## 忽術の忍は忍耐の忍なり

ものは、 は途方もない事である。闽家鼎立して五に他の隣を窺ふ場合、先づ敵國敵陣の櫟子を探知する事 煙の如く消えて見えなくなるのが忍術であるなどと、まるで、松旭裔の手品である様に著へるの 共任や重し、戦場で正面の敵と闘うに比ぶれば、一人にて一國の運命を擔ふ忍術者の勤めといふ に敵の情勢を傳へなければならぬ。一思ひに死んで了へなどいふ單純な事では忽衝者になれない いものと決めてかいるのであるが、 へ飛込むのであるから、いざといふ場合、極度の忍耐力と勇氣を要する。 勿論、最初から命はな 忍術の忍は忍耐の忍なりと言はれる程に、忍術者は忍耐力を要する。我から進んで敵の真具中 絕大の價値がある。指を一本振つて何か口で唱ふれば、身は化して宴となり、 兩手をもがれ片足を切られても、片足丈けで歸つて來て味方 能となり

究したのである。西洋語では之をスパイといふ、我園では忍衝といふ。 が必要である。故に國際間に、軍事探偵術が重要視され、世界各國書から精根を渇らして之を研

なスパイ役は迚も勤らなかつた事であらう。支那やアメリカ、ロシャばかりが國家で、その二十 軍事探偵、卽ち忍術者たる事が容易に出來得ないのである。柴田勝家、四王天但馬たりとも立派 支那人を相手に縦横無虚に活動したのである。戦陣に臨んで如何に勇者なりとも、 來たのである。 諸葛孔明は自ち異の國に人つて立派なスパイ役を勤め、之に依つて主君玄徳の危難を救ふ事が出 る。軍事探偵を勤むる者は、智勇兼備の土でなければならぬ、三國志の赤壁の戦には、蜀の軍師 偵である。 **賃に敵の機能を探る恵勇の士は深山にある、之は皆な西洋語でいふとスパイである。即ち皇事機** 役をする者に属しての観察で、所謂賣園奴と解したのである。人各々共興の爲めに黔た其上の爲 に恵を盡すので、萬一語の爲に味力の秘密を賣る者あらば、之は賣國奴である。平園にも召園の 何んでも英語ばやりの今日、スパイといふと思い事の樣にも取られるが、之は、敵方の スパイたる語に悪い意味はない。軍の特殊機關に属する一軍屬の名はスパイなのであ 日露戦後に於ける我が明石元次郎大将の如きも、スパイ役の總とめをして、露入 スパイ役即ち 4

行くいである。 分、にも足らぬ 小国の我が日本は国家の数に人らぬとお、る様な愚かしい英國は一朝にして亡び

と師、手足を指導する「武術は目から 百萬の大軍も恩術者に頼つて動く。忽御者は日である、目のない人間は躓いて轉ぶ。 である。 目は小な

#### 最後は肉彈戰

勢強は臼土倍とも知れぬ多勢で頗る苦杭に立つた。處が支那兵の夜襲は、三四十間以内に突員し て来る事かなかつた。 『日本宣は、日本力といふものを持つて居るから、百歩以内へ近づく勿れ 私六海軍陸軍隊の一分隊が、最初上海に上陸した際、毎夜、支那兵の夜襲を受けた。味方は小 後で捕虜になった支那兵に訊くと、彼等は、 と呼吸して結だとい

日本男子の肉弾突撃の成力が敵人を畏怖させて居るのである。日本人の剛勇と世界に冠たる武術 三れ代に、 **北が日本刀の威力は世界に鳴り渡つて居るのである。日本刀の威力とい** ふよりは、

するものと覺悟して居なくてはならぬ。今日の歐洲戰爭は、大規模の機動演習の如ぎものである が生じないと保證し得やう。或は、上海、天津の如き祖界地帯に於ける市街戦が今後も隨時發生 手奈等でも敵と渡り合ふ覺悟と武術とを持たなくてはならぬ。 に包閣されて居る形である。 階級といふ危險が絕へず附纏ふ。大陸に進展すべき日本國民は、徒 つて居らのではない、四方みな敵兵なのである。匪賊の巣の中へ突入して、彼等のゲリラ戦の中 居し二、宣戦布告もしない大事變といふものが常住存在するのである。 文と共に武を以て立つた國がらである。新興東亞の經營に當つては我が戦士は多數敵人の間に維 は、こんな厄維者ではない。世界に類のない勇敢な、尚武國民で、蕞韋たる東方の孤島に據つて けるらしい。スポーツのみあつて武術なき國民には然んな虚が落ちであらう。だが、我々日本人 げて降率する場合が多からうと思ふ。今次の歐洲戦でも接戦なしに、遠くから銃砲戦で終結を付 するのである。國防の最後は肉彈戦にある。そして此の肉彈戦の極致は忍術に歸するのである。 と日本刀の成力とは三拍子揃つで大功を成すのである。日本の武術武力は、能く砲銃彈をも威壓 歐洲人同志の戰爭では、或は肉彈戰に及ばして、機械戰で終り、劣勢に陷つた方が、 誰れが、再び、蘆溝橋の如き災難 銃砲戦で相當距離から戦

様な時代ではないのである。 以て此の難局に當らなくではならぬ。今日は武術をスポーツとなして華手な横面を稽古して居る 身非力にして、國土狹小にして、物資豐富ならぬ日本國民は、百折不撓の精神と、肉彈戰衞とを に比して、我等日本人に取つての今後の事變は、最後の肉戰戰を以て解決すべき血戰である。

#### 忍術の方法

有の七種が出來ると、 や唄を歌ふと言つたもので、一人で、寄席を打てる腕前迄修練するのである。 ない。即ち虚無僧としては、尺八を吹く、放下師としては手品や奇術をやる。 虚無僧と普通人の打扮と以上七種である。其他にも臨機應變、何んでも化けるのであるが、大體 である。普通には、七方出と言つて七種の變裝を用ひる。山伏、出家、 先づ鏈裝術を知らなくてはならぬ。即ち時と所とによりいろくして姿を變じ容髪を持へるの 忍者が敵地に入つて、その内情を探り、目的を達するについては、多大の準備も練習も要 間に合ふ。其為には立派に女人塾人が勤まる位に修練を積まなければなら 猿樂師、商人、放下師、 そしては敵地に入 猿樂師としては踊

込み伸げを求むるなどといふ手もある。 り、星名を變じて具落の御用商人の店に奉公人となり、又家中の仲間に住込みなどし又城中に入

に乗り、蛇に乗つたあの形である。 に足り以事である。世間一般が期待する忍術といふのは、芝居綸にした忍術者の印を結んで、鼠 し、こんな事は單なる豫備行動であつて、誰れしもが氣付き、真似られるので敢て術とい

でない。但し鼠や蛇を使つて人の目をくらまし、心を迷はす、其隙に乗じて忍術の目的を達する とい二事は出來る。」 する答は單純である。「あれは文學者藝術家の宰想の所産で、實際、あの通りの事が出來るもの あんな事は、實際出來るか?」といふ好奇心は誰しも持つてゐることであらう。だが、之に對

ゐる。烟の術は火欒である。萬一の用意に火爨を懷中し、敵の包圍に遭つた際、之に點火して爆 つて差支へない。但し、彈正の鼠の術は失敗して、彈正は更に烟の術を起して遊れたと言はれて 間に自身は、同じ警衛の服装をして殿中に入り、所要の目的を達したとすれば、之は鼠の術と言 仁木所止は自頃泉を飼ひ馴らして之を懐中し、之を殿中に放つて警衛者を駭かし、騒がせ、

發せしめ、其物凄い光景に敵手を烟に卷いて身を脱したのである。

出して、観客の好奇心を満足させることになる。 像の筆を揮はしめたのである。つまり擬音に依つて人を最なりと思はしめたのである。之を芝居 がかりに想像化すると、鼠小僧、鼠と化して舞寰を走り廻り、寶を咬へ逃げ去るといふ場而を現 て、人の家に忍び入り、財資を奪つたといふのであるが、之を文學者をして「鼠と化した」と想 鼠小僧次郎青も、能く鼠の衛を使つたと言はれてわるが、之は鼠の鳴き離や、 噛む音を利用し

る頃には、犬が往來に鳴き吹えてゐる。さては、彼の賊、犬に化けたかと、其犬を取詰めるとい をしこ、同近の犬を呼び集め、其身は逸早く遊逃して姿を消す。被害者側の人達が騒いで出て見 同じ事に、大の術といふものもある。之は、忍者が危地を脱して逃ぐる際、巧みに大の鳴き盤

出人高人が仲間風に装ふて難なく共家に入り込み。主人の首を撥くとか。物を取るとか自分の れ、少々放つて燈火を消し、又は女中の溜りなどへ放つて仰天せしめ、大騒ぎをして居る際に、 でごして定丸などの蛇も、文學者の空想から描かれたもので、忍術者は能く蛇を馴らして懐に入

的を達するのである。

言へるころだろ。 は選走に、回髪不思議と見せかける業をしたのが忍術者の特色で、一寸人間離れのした妙術とも 樣、別こも屋根でも飛び渡つた。凡て、物を利用し、我が精神を統一して、或は忍び込みに、或樣、別こも屋根でも飛び渡つた。凡て、物を利用し、我が精神を統一して、或は忍び込みに、或 其他、霧隠す戯は、蝋灰を撒いて敵の日を潰した。猿飛佐助は、身體輕捷にして、木鼠小僧同

火器、探照燈、妖怪變化にばける爲めの道具。それから、忍び込みに要する道具には、繼梯子の 類、簡單な竹梯子、鈎羅(之は高い處へ引ツかけて其繩に捉まつて攀上る)、水を渡る道具など、 一として備はらざるはない。 されけ忍術家は智恵を絞つて、いろ!~と物理化學上の發明をした。毒瓦斯、毒藥、火藥、點

はれて、忍術者を乗せて天に昇り、地に潜り、朦朧と姿が消えて、後には腥風一陣、鬼氣人を襲 ふといふ、物凄い場合が現はれると想像されたものである。そこで天地人の三遁とか、木火士金 何か呪々を唱へる---。即ち印を結ぶと忽然として共處に妖術が現出し、各自の好みの禽獣が現 由来、忍術は、隱身術、遠身御と見たされてゐる。それで、忍術者が兩手を胸の處へ握つて、

水の五道とか、いろくつの遁身術が傳へられて居る。

**逝とても、犬遁とは氣候、人遁に風俗人情、地遁は地理に通じてそれを利用する意味と解釋され** は、そこに普通以上の工夫を覆らして常人の考へ及ばぬ魔まで達したのである。前の天地人の三 のが木通といふ風に考へると、此の如き選身御は、日常誰れしもが行ふ事でむる。唯た、忽術者 勝を千里の外に決するなどは、矢張り天地人の三週に當るものである。 て居るので、諸葛孔明が上は天文に通じ、下は地理に熟し、神機妙算、 鬱 を帷幄の裏に運らし ますのか土通、水中に潜つて首はかり出し、頭に枯草でも被つて居るのが水道、木の洞に隠れる **併し、人間は、死なない限り土にはなれない。凹地や断崖に身を付けて、暗夜追手の目をくら** 

#### 草木の利用

事である。人間の智恵を働かしたら、森羅萬泉、取つて以て我が利器とすべきものを繋げて敷へ がたいのである。十遁、百遁、千遁、 こんな風に考へると、三遊といふも五遊といふも畢竟同じ事で、假りに分類をして見ただけの 萬遺限りないのである。そんな手敷な、勿體らしい事をい

論と生はを相即して少し述べて見やう。 **ふ要はない。忍術は萬物を巧みに利用せよと言へば足るのである。以下、** 此の利用法に就いて理

と守、同けて巧に人の目を眩ますのもある。塚原下傳が宮本武羲を相手に錫葢で身を隠したとい あス場合には、桐や家に潜んで共身を登ふするのも一種の木の利用である。併し、之がずつと進 ふのも、含する庭之れ劍道から來た事であるが、一面からは木を利用したものである。 んだ!のになると、上州舘林の板女の糕に、一枚の板に身を隠したり、又は一本の丸太にびたり 事をけ巡れない。草を利用する事は澤山にある。先づ草の茂みへ陰れる、草を彼る、枯草の中へ 人皇に手近いものは草木である。到る虚木や草のない處はないのである。忍術は之を利用 ナる

に第一の杉の木に飛び付き、さながら木登りするやうに見せ掛けた。が、之は敵を誘ふ計略であ うがないやうなものであるが、此際、彼に取つては、是が唯一の頼りである。彼は、靠駄天走り 當感した。此時日に入つたものは、前面にニニ本の杉の木立ちである。此の杉の木はどうもしや 又茲に一人の忍者あり、不意に敵に出命つたとする。四邊を見ても隠れる場所はない、はたり

るから、如何にも手輕に殆んど敵の眼に留まらぬ位にして、共虚すつと木の後へ廻り、一気に火 の木の後側へ廻り込み、更に敵の見ない方向へと背逃するのである。

ない事ではない。 るといふは、忍術の上には最も大切な事で仲々古つかしい。然し気を付け工夫すれば決して出来 が再び地上に眼を轉じない中に、自分はすん!~後退するのである。かく敵の日を上げて普道す 枝の方へ目を注ぐ。然るに其時には、忍者は己に第二の立木の後へ走つたのである。 處が之を敵の眼から見ると、大變複雜な場面なる、則ち相手は木へ登つたと思ひ、更に角上の かくして敵

前面に敵の樣子を見て居て、後には、何か身構となるべきものを備へた形になり、忍者の步勢と **歩むのである。是は昔から忍びの歩調と言つて、忍術者は平常から此の歩み方を練習して居るの** 流れの少調で静かに反対の方向に外れてアムのである。此の横流れとは、丁度蟹が這点私に横に しては理想的である。 それから門とか塀の處で、他人の眼から脱けやうとするには、ぴつたりと背中を場につけ、横 是に慣れさへすれば、速度も早く身體も疲勞が少ない。そして、此の横流れなべると、

**あ**る。 合戦の際に、木の洞へ隠れた事や、大塔宮が經櫃の中へ隠れた事や、家康が茶臼山の戦に、辛く 更に左の足を前回通り右の方へ大きく捻り出して、再びX形の足なみになる、之も慣れると、す も草の中へにつて危險を免れたなど。何れも木の利用であつて、是等は誰人にも應用されるので んく〜跳ぶが如く歩む事は出來、普通の歩き方よりは餘程便利である。彼の源賴朝が、石橋山の なるから、今度は右の足を思ひ切つて同じく右の方へはたける。其時足は全く八の字形になる。 此の構流れの歩み方といふのは、先づ左の足をすつと右の方へ振り出す。すると兩足はx形に

#### 火の利用

れは何でも火影さへあれば、容易に行はれるのである。 人物であるが、併しあれは、實際に行はれ得る處を馬琴が巧に取入れて生かしたものである。あ 次は火の利用に就て考へて見やう。八犬傳に出る犬山道節といふのは、本來作者馬琴の想像の

實際の例を一ツ示すなら、或時一人の警官が、夜中一人の怪しい男を捕へて之を村端れの駐在

の樹の蔭からのそりと立ち出て、警官の後影を嘲笑しながら、跡自浪と消え失せた。 た。警官は黙いて、「あッ失敗つた!」と呼びながら、無闇に駈け出した。其後から作の男は惨 たので、警官は思はすふり返る途端に件の怪しい男は、するりと手を抜けて、何れかへ消え失せ 所へ引立てやうとして、途中迄來ると、暗い道端に佇んで居た若者が、不識にパツと鱗寸を摺つ

脈け出 て、一寸精神が蹴れた處へ、曲者が抜け出したので、愈々混乱し足元へは氣が付かず、譯もなく ともなしに火光を利用したもので、前の警官をまいた時なども、不意に閃いた燐寸の光に警官が 一二間を這つて樹木の根元に身を潜ませたのであつた。處が、一方警官の方では、火の光に驚い 一瞬の氣に取られた隙に、逸早く共手を接けて、彼は其儘、前のめりに足元の章の中へ轉げ込み それから二三年經つて、此の男が警察の手に捕へられた時、自決した度に依ると、 したのであった。此の處が、犬山道節と犬川荘助の條下と同じ事になるのである。 彼は、智上

極的であり後者は消極的であり、其の氣分が大いに異るのである。烟の實例は、餘り澤山ないの 除程異る。即ち火の場合は、いづれかと言へば動的であるのに、烟の方は靜的である。前者は穢 烟の利用といふ事も、多くの場合、火の利用と一致したものであつたが、其の趣意に至つては

騰つて居るとすると、敵を正面に取つて後へ退るし、 るから丁字形になるのである。 に随つて右なり左なりへ身を運んで、敵の視線を免れるのである。 斯ろして左右と後とに行動す 術の心得が出來て居たら、此法を行ふに左まで困難を感じなからうと思ふ。若し朝が宣直に立ち であるが、共の實とれは確實な成績を收め得らる」ので、十分興味ある研究に属する。共人に體 义、烟が左右何れかへ磨く場合には、又夫

いさといふ場合に、特定の事物を故意に出現せしめて夫を使用する事をいふ。 現はれて來たものを捉へて、それを原則通りに利用するのである。自動的とは、自分が豫め其處 て求めもしなければ豫明もして居ないが、何んでも共虚に現はれて居るもの、久は咄嗟に共悲へ 的事物を利用すること、二は自動的事物を利用することである。他動的といふのは、自分には放 現はれて来る何物かを豫期してそれを利用するとか、叉は自分で何か特別の準備をして置いて **とんな事からして、忍術者は、常に二様の準備を心の中に持つて居なくてけならぬ。一は他動** 

法としては、或は火斃を燃やすとか、或は灰へ行灰を交ぜたものを爆發させるとか、又は或る仕 故に烟の利用の場合にも、其處に烟の無い場合には、自ら求めて其處へ烟を現じさせる。其方

は、忍術として極めて興味深い。 けの中に入れてある瓦斯を放散するとか、 種々の方法で共目的を達するのである。 此州の利用

沸え立つた鐙履や樂鑵を投げ付けたり、火鉢を投げ付けたりするのが能くある。之も熱の利用と などは最も名高いもので、此種の應用としては卓出したものである。市井の喧嘩沙汰に見ても、 興味がある。一例としては、源義朝が最後を遂げた長田の風呂貞め、楠正広が長柄柄杓の湯攻め 殊の場合の外は、殆んど使用する事がないのである。件し變形的應用は却々廣いもので、一種の 次は熱の利用であるが、之は火薬を要するものであるから、其應用範圍は極めて狭く、 成る特

でも、凡て咄嗟に發した光を利用して、其の一瞬に、逸早く身を隠すといふのが此法の長所とす 五ひに挑み合つて居る時、パツと一道の火花関くのを利用したり、或は松明の光でも、提覧の光 する場合には、刀で石をがツしと切り付けた刹那、發矢と飛び散る火花を利用したり、 何でも少しの光があれば、直ぐそれを機會にしてパッと自身の姿を隠すのである。即ちとを應用 次に火の利用し - 之は忍術の方では能く用ひるもので、熱の利用に比してずつと價値かよる。

る處である。

の方法では迚も得られない妙處もある。 よ一つの現象が入用であつて、前の木の様に、何時でも何處でも、 以上、烟、熱、光など何れも火の部に入るのであるが、扨て此の火の利用といふ事は、 少し用術上の不便がある丈けに、いさ之を用ゐるとなると、却々目覺しい働になるので、他 自由自在に行へるとは眠らな

が一歩でも身を退くと見れば、直ぐ電光の如く突込むので、とても退く事は出來ない。其の危急 の注意は極度に興奮されて居る。たとへ真の闇夜とは言へ、敵の一進一退位は判る。故に若し敵 事の可能性丈けは十分認めて宜しい。此場合、道節は、敵と渡り合つて居るのであるから、双方 くらまされる。 さるを得ない。前にも言つた前り、八犬傳中の豪傑は、馬琴の箤想の人物であるが、併し、其の 刹那、ふつと姿を掻き消したのである。其機敵な動作と手際の精細なのは、何人もあつと驚嘆せ 八大傳の大山道節の場合などがそれで、彼は鐵と石とを拍摩してカチリと一閃の火花を發した 何かばつと一閃の火影でも見えると、相手の眼底に突發的刺戟が入る。片一瞬視力が 共の機を利用して咄嗟に他へ身を退いて了ふのである。實際此の瞬間は、相手の

眼が自にされて居るから、其時に正面を突破しても、 のである。 決して自分の姿を認められるやうな事はな

の目を晦まして、此方の身を全ふするのは、つまり裏の道を行くので之を裏と称する。 居るのであるから、之を稱して表の術といふ。又徹頭徹尾姿を現はす事をしないで、泡泡も相手 法に属する。元來忍法には、陽忍と陰忍と二つがあつて、鯨の採用したのは、此の陽忍に相當す 我身を現はして身を脱するのは防身術の骨子であり、且つ其の行ひ方が如何にも正々堂々として る。陽恩は所謂表忍術と稱すべきもので、陰恩は裏恩術に相當する。言葉を換へていふたらば、 焼かれた際、反對に此方からも火を放つて燒き立て、遂に凶賊を燒滅したなどは、最も火きな方 火の利用の實際上最も規模の大きいのは、日本武尊の東夷征伐の史實である。鷥が枯野の草を

にでも、火といふ事を忘れてはならぬ。電光石光危機一髪といふ場合に、少しでも火気がよれば り、同時に實際的功用は驚嘆に値するものがある。故に火を利用せんとする程の者は、何時何處 とで忍術家の一秘法として、火斃なるものが、應用されたのである。それは極めて技術的でもあ だが、最も確實な火の利用法としては、どうしても基礎を科摩の上に置かなくてはた言ね。

忽ち之を利用するのである。

走るのである。 反對の方向へすつと走り去るのである。が言ふ迄もなく此の場合、出來る限り烟の流れに隨つて 子なり毛布なりを、反對の方面にぼんと投げるが早いか、じょと身を沈めて地を过ふやうにして が極視する珍重の武器で、概然たる管響と共に、パッと發する火光に楽じ、自分の持つ工居る扇 する。 る火光と濛々たら頻氣とが現はれるが、此の三つの中でも最も重要なのは烟氣である。とは恐術 る。共利用法は、火栗を突然爆發させるのである。 今火柴利用の一例を撃ぐると、妓に一忍者あり、 迚も縁常手段では敵を制する事が出來ないのであるから、豫て用意の火斃を此際に利用す 此の場合には、必ず職然たる音響と、 人跡もない處で、 思ひがけない敵に合つたと

#### 土地の利用

場合、足元に滞でもあれば、共中へ逸早く潜り込んだり、又四辻でもあれば、 之に上地の利に依つて身を避れるのである。例へば、敵に追ひかけられて、 発れる徐地がない 一方へ足跡をはつ

出すとかいふのが、とれである。即ち、草鞋を逆に穿いて逃げ出すとか、途中の小さな橋を破壊 きりと付けて置いて、却て反對の路へ走り去るとか、叉、何か道に障碍物でも造つて置いて騒け して去るととも此の法に属する。

小楯に取つたり、足元にある穴に身を隠したりするのである。 **箏の際などに多く應用される。個人の場合に時として應用される事があり、小さな丘や盛り土を** 次に同じ土地でも、山とか穴とかを利用する法がある。多くは山野の取り造りに用ゐられ、戦

ばして了ふのである。 いもの故、其儘パツと崩れて、多少とも敵の目に入るから、 とする。敵に豫め其の用意あれば格別、さもないと十中の八九、蛇度而上に上を受ける。上は脸 は、適常な連身法である。今、敵に出命はした場合、直ぐと足下の土を取つてばつと投げ付ける 安全で且つ確實た效果が收められる。上砂の應用といふ事は最も手近かな方法で、 土も大きた例さをする。土は或る場合には最も適當な日費しともなるのであつて、急な場合など 全體にいふと、土の利用といふ事は應用の區域は非常に廣く、其の利用宜しきを得れば、最も 其瞬間に逸早く身を反對の方向へ飛 小さい一塊の

對峙する處が、まさに土の利用法の競争であつた。 上の應用は大したもので、世界大戦の如きは、土鼠戦と迄言はれた。廣大な塹壕を作つて兩軍

#### 金の利用

の眠から消えるのである。 身を通れるなどは光りの利用でもある。更に又相手の心を飢す方法としては、共邊に鍋でも签で して、鰥共方へ轉するから、共虚に乗じてフィと傍の方へ身を反らせると、一時此方の姿は和手 も鐵池でもあつたら、石なり木なりで力を極めてそれを叩くのである。此場合、相手は、 属性のものを忍術に應用するので、刀をぴかりと光らせて敵の目をそれに奪ふ際に、電光の如く 總じて此の金の利用には一つの機智が必要である。即ち當意即妙の頓智が必要で、之に依つて金 はつと

たので、誰人にも行へる事である。或家へ一團の惡漢が不意に襲ふて來た。主人は此の形勢に當 感したのであるが、沈着な男であり多少忍術の心得もあつたので、氣を落着けて敵の塵を搔く用 更に金物の利用として傳へらるゝのは、左の一例である。之は、機智頓才に依つて危急を逝れ

意をした。先づ手近の机の上にある文鎭、小刀、それから火鉢の中の火箸、床の間に在つた金蝎 性の置物、 香爐など、大急ぎ取り集めて、それをがちやくしと鳴らしながら、 自分一人であるの

「さア皆な一緒に出ろ、構はんから片端から遺つ付けて了へー」

と叫んだ。悪漢共は是は意外と驚いた、

「不可々々、もう防ぎが付いて居て、大勢居るらしい。 刀なども持つて居る、之は迂濶にはやれ

と顔見合せて、やがて其億退散して了つたといふのである。

却々の思ひ付きであらう。 層能く切れるといふのも當節の真相であるだ。武術忍術の一手として銅貨の礫を使用する事は、 伐なり銀貨なりを密と握つて、それといふ時、敵の顏へ叩き付けるので、三ツ四ツ一緒に投げる と一ツ位は命中する。日や鼻へ軽つたら大した效果がある。正宗の変刀よりも、 も一つの金の利用は、之とそ本當の金で、お錢を共儘利用するのである。即ち懐中して居る調 紙のおさつが、

#### 水の利用

**叉助が頻川で加州の大守を刺したなどは、此術の妙である。** 投じて、波のまにく〜姿を潜めて居るのも、日頃の水練に依つて出來る忍術の一手で、彼の鳥井 場合々々に應用するのである。あなやといふ場合に、前面の河中へ飛び込んだり、又船から海中に 之は水氣を利用するもので、應用範圍が廣い。河、海、池、井戸などある。共同の原則の下に

の中を走り抜けたのである。追ふて來た惡漢共は井戸の水音を聞き、 **ぶんと井戸の中へ投げ込み、穿いて居た草履を其處へ棄て、其身は逸早く地を這ふ樣にして茂み** 若者は絶對総命、見ると路傍に非戸がある。彼は井戸框の下に在つた手頃の石を抱き上げて、 無頓漢に要せられて困つた。鬼に角、逃げ出しては見たが、悪漢共は、陰間もなく追つかける、 井戸を應用する事に付いては面白い話が多い。會て或る田舎で、一人の正直な若者が、數名の

「やツ、野郎井戸へ飛込んだー あ、草履が脱ぎ寒てゝある。」

と罵りながら、答つてたかつて井戸の中を覗き込んだが、中は暗いから直ぐには見當が付かな、

い。それこれしやべつて居る間に、若者は難なく逃げ終うせたのである。

敵に追び詰められて前方に水滿々の川があるとなると、能くさんぶと飛び込んで、姿は見えずな る事が出来たい道理である。彼の兇徒などが、警官の手から脱するのは、能く此の遁法をやる。 どうでも水練達者といふ事が条件とされるからである。水練達者でなければ、完全に水を應用す りにけりといふのがある。 元來此の水の利用といふのは他の方法に比して應用が比較的困難でもある。何故ならば、

上つて、直ぐ草の中へでも隠れて居ると宜しい。 方や向ふへ馴けて行くのが人情の常である。其間に此力は岸に付いて極ろ少し上流の方から陸へ 一般び込んだら、具壁に鼻と口丈け水面にして、しばしぢつとして居るのもよろしい。陸の方で は、寒ろ不得策として避けなければならぬ。相手が一人か二人位の少人數である場合は、寧ろ水 だが、首尾能く水の中へ潜つたとした處で、共ま、直ぐ何れかの地構へ、泳ぎ附からとするの 「やツ、飛び込んだぞ、下流の方へ直ぐ廻れ」とか「早く向岸へ廻れ!」とか言つて、下の

一つ水を利用して敵の眼から脱ける方法がある。それは川でも池でも湖水でも、 何でも身は

巳に敵の手中に陷らんとする際、何か手當り次第、傍にある物を水中に投じて、 った庭を選早く、自身は敵の手を発れて身を隠すのである。 はツと水紋が立

するとので、普通の場合には應用する事を禁じられてゐる。 の一瞬間を利用して、更に第二の攻勢に出づるのである。楚は、忍法の方では、最後の苦手と稱 無けれに手具にある水を利用して、不意にやるのであるから、相手は、はつとして後退ろぐ。其 高、つの應用法としては、水を敵の面上に注ぎかけるのである。豫め用意した水があれば結構

#### 天象の利用

のである。 判然と相手の動能を見る事が出來ないから、共弱點を利用して、自分は思ふ儘に働く事が出來る 合には、自分は太陽を背にして立つのである。此の場合には、敵は太陽の後光に目を射られて、 我々が通常に知つて居る天象を、最も巧妙に且つ機會的に利用するのである。 例へば日中の場

叉、風とか雨とか、雷とかいふ天線も古くから用ゐられた。烈風の日に敵を風下へ取つて火を

白裝束で敵の日を掠めたりするのは、敷々用ゐられる處である。 用であつて、領国の音などが劇しい時には、其聲に紛れて敵の手元へ附け入つたり、雪の日には ひ付きの様であろが、實験の場合には意外の大功を收める事が出來る。實鳴などは最も際どい廳 飛ばすとか、又今日の戦争の如く、毒瓦斯を浴せかけたりするので、斯くの如きは、 一寸した思

於ける人象利用であつて、實に大きな規模を立て工居るのである。 之は、自國民は、宝氣に馴れて居るから、熱國の人間を困らせる一つの方法である。全く廣義に 例へば、彼の露西亞といふ國は、昔から外國と戰爭するには、能く嚴多風雪の氣候を利用する。 に達したものと言へる。今それ、天象利用の標本とも見るべきは、天候の變化を應用する事で、 ある。故に天象利用に通することは、やがて忽衝の奥儀を會得したもので、忍衝的技能の最高所 を戴き、地を踏むやりに出來て居るので、此の天を利用するといふ事と、其の範圍は廣大無邊で 所謂大象を應用することは、忍術の中でも極めて高尚なものと目されてゐる。抑々も人間は天

上は天文に通じ、下は地理に熟すと書いてある。故に天象を利用する事は、 ・方又、熱國では、夏季を利用して、窓國の兵を困らせるといふ手もある。昔からの兵書にも 大智者の能くする応

變化を利用した忍術物語りの華々しい場合を飾るのである。 四型は再び開照となつたので、其のまゝ姿を隱して了つた」といふ様なのは、何れも其の天象の 消した」とか、又は「互ひに秒術を鑑し、火花を散らして戰ふ折しも、月は一陣の雲に呑まれて 卒が忽ち思雲に蔽はれ、天地忽ち晦冥となると共に禁電一閃、さツと降り來る大雨に乗じて姿を で、晴れた夜に忽然驟雨の來る事を豫想して、一仕事をするといふのもある。

#### 石と土の利用

石鳥居、石橋などを利用して巧に自分の姿を隠すこともある。 場合、思ひがけぬ敵に出會つたとする。手早くニッニッの小石を拾つて敵の面上を望んで投げ付 石は何れの處にも容易に得られるものであるから、此の應用範圍は甚だ廣い。例へば、 敵があッとたじろぐ間に、逸早く身を隠して了ふのも忍術の一方法である。更に、石燈籠、

る事とならう。 茲に人あり、木園敵手に認められた場合、此方に何んの用意も覺悟もなかつたら、必然散を取 若し、 不断の用意あり、注意を怠らなかつたならば、如何なる場合にも、無闇に

も出來るのである。 時に廣義の忍術である。地の利を取る時、そとに、能く、贅天動地の華々しい活動を現出する事 餘る程多いのである。地の利を取るといふ事は、天の時を得ると同じく、兵法の極意であり、同 敵に討たれるものでない。彼の心は逸早く、地上の何物かを利用する方面に注がれるりできる。 土、石、橋、塚、丘、樹木、邸宅、祠堂、川流、 次、溝など、到る虚に利用すべき材料は、有り

事がある。つまり是は、自分の身を地の模様とか、周圍の事物とかに同じ様にして子ふといい事 であつて、 術の一大資典である。同化といふと難かしくなるが、昔から「紛れる」とか「似せる」とか 且つ、地の利を應用する事の中で、大切なる一方法は、地を同化するといる事である。之は必 動物の保護色と同じ關係に立つものである。 6 °

すのである。又此頃では、飛行機から直下に見付けられるのを防ぐ為に、兵士は、帽子の上に編 此事は、忍怖の小さい掛け引きの間に行はれるばかりでなく、隨分と、多方面に應用されてあ 軍隊のカーキー色服の如きがそれで、遠方から見ると、上の色と紛れるので、 いさといふ時には、此の編み袋の中へ草を一杯に入れて被ると、 卒中の飛行伝から 其の所 存を隠

る。手拭を蘇枋染めにしたのも此意味である。 術者は、共時と場合に應じて、衣服や被物や、携帶の武器なども、 見ると、草原と両別が付かないのである。背響へも此の草袋を被せる様にしてある。昔からの思見ると、草原と両別が付かないのである。背響へも此の草袋を被せる様にしてある。昔からの思 充分に注意を拂つたものであ

にしやがんで居たら、容易に人の目に入らぬのである。 等には、是とそ全く忍術の法則にはまつたものである。真の闇でなくとも、黑装束で静かに地上 夜盗などの、好んで黑装束であるのは、昔からの定りであるが、主として夜間に仕事をする彼

#### 生きた人間の利用

場合、甲は一つの苦肉策を行ふのである。即ち、最早此上は仕方ないから、縲紲の縁めに向はん よりは、寧ろ潔く自決すると見せ、双肌脱いで短刀を我が腹に輕く突き立て、少しばかりの出血 自分の身を苦めて、身を脱するのである。例へば、今甲は乙の爲に捉へられんとする切迫語つた さくさに紛れて二人とも姿を隠す如きである。反間術の變形として苦肉策といふのである。是は、・・・ 人間を共儘忍術に利用する。其中の反間策といふのは、世間馴合ひ喧嘩の如きもので、共のど

様な事をする。 を見せる。 乙も意外の感に打たれて躊躇する處を、却て其の短刀で乙を突き刺して免れるといふ

人質とするのである。之などは、十分に心身の鍛錬を積んだ者に行は礼得る。 見され、一身危險に瀕した場合など、其家の妻女とか母とか子とかを逸早く奪つて、之を眼前の も一つの人身利用法は、他人の身を利用して我が安全を闘るのである。敵の家へ忍び込んで發

却つて反對に利用される成れがあるので大いに注意を要する。 は、中国難であるが、うまく行けば效果が大きい。併し第三者に對する手段が抽劣であつては、 る。或は、第三者と敵手とを機合的に衝突させて、其隣に自分は耽出する事などでもある。此方法 る手で、すりが、人の財布を奪つて、之を通行人なり仲間なりの袂へ忍ばせるなども、それであ 三者を得來つて敵の眼から脱れ去るので、機轉を要する人込みの中で、悪事を働く者共が能くや あるから、中々興味がある代りに、又一藤の竹も折れるが、共成績も面白いのである。 元來人身利用の主眼とする處は、人といふ活物を利用して、夫に依つて第二者の眼を晦ますので っまり第

又自分が或者の真似をして危地を脱するのは面白い方法である。 併し之も時と場合で應用に難

ゆる術を適時適度に發現したものである。 得意として、蝦蟇なり、なめくじなりを使ふといふに過ぎず、時と場合では、變化極りたくあら ら、誰々は何の術に長じて居ると言つた處で、共御以外を使へぬといふのではなく、唯た上人の さぬ處であるが、其の恩術的應用は、時として蝦蟇の徇以外にも種々の妙用を示した。無論昔か 易がある。世間一般に知られた實例は、例の安宅圏の辨慶であるが、他にも忍術にはクに迫切の の方法である。見雷也は、忍術に於ける古今の達人で、特に共の蝦蟇の衛の精妙は他の追隨を許 が多い。見雷也が、北越寺泊の津で寶子といふ巫子に継張して、崖徳代官を確かしたのもでの種

を生やしたり、蠟組工で鼻の形を變へたり、又は髷を被つて青坊主を變じたりするのであるが、 など犯人を追跡する場合には、其の容貌や姿を變へて、何人にも刑事と悟られぬやろにする。愕 には、彼の全施犬助が、乞食となつて身を潜めたといふのも同じ事である。今日でも、刑事巡査 つたり、扇子屋になつたりして、敵の樣子を窺つたりしたのも皆な同じ應用である。八犬傳の中 んで囁となり以て人の目を嘘ましたり、叉赤穗叢士の如きも、或は饞飩屋になつたり、酒屋にな 彼の思七兵衞彔清の如く、魚鱗を目の中へ嵌めて非人に見せかけたり、支那では豫護善衆を呑

断う巧妙に變化されては、如何なる悪漢も氣が付かずに居るのである。 の中に詳しいから此には略す。 支那でも、此の姿を變じて人を離かした話に、例の抱能傳と有名な而自い話がある事は、 坊主頭になるなどは隨分思ひ付きであるが、秀吉が四天王但馬に追はれて、辛くも寺へ逃げ込 早速頭髪を剃り、 知らぬ顔して豪所で味噌を摺つて居たなどは、大した忍術の妙論である。 史列傳

#### 鳥類の利用

目が思はず共方へ轉じた瞬間に、非者はひそりと身を職へして、追手の足元からすつと駈け抜け なりぐを捉へ空へ投げた。鶏は非常に驚いて、コケーへとけたゝましく鳴いたので、追手の者の 工夫するが、咄嗟妙計も担ない。すると、其處へ一羽の鷄がチョコノ〜走り出たので、彼はいき まうとすると、蓮思く家人に發見されて、狭い庭の隅へ迫ひ詰められてずつた。困つていろ!) に他を紛らす處に妙味を生する。之に就て一つの面白い質例がある。或者が、背て他家へ並び込 鳥の利用といふ事は、單に鳥類其物を應用するばかりでなく、又鳥の仕方や様子をも真似で巧

つて呆然と四邊を見廻はしたといふのである。 7 何れへか姿を隠した。 はつと氣が付いた追手の者は「アツ曲者め、鷄の術を使つたか!」と言

法等も智練したものである。 收める事が出來る。 身を隠してアふのである。小さいものであるから、少し兵使用に慣れさへすれば、 **に角其の小鳥の行衛を一寸でも見定めるのであるから、其處に隨が生する。其間に此方は破捷に** うでない。普通、人間は、小鳥が飛び出しても、ふつと氣を轉じさせられるのが常態である。鬼 よのが取る積極的工夫である。 りの小鳥か、或は之に類したものを用意して、 何なる場合にも自分に都合の好い機會を作る事を心がけなくてはならぬ。始め一羽なり二羽な 但し、忍術である以上、單に機會的事質をのみ利用する事に安んぜずに、 忍術者は、 火薬の様に物凄い物の應用法を考へると同時に、又此小鳥の利用 小鳥位の利用は大した事でもない様に思はれるが、事實は中々然 いさといふ場合、不意にそれを飛び出させるとい 更に敷歩を進めて、 案外の好果を

中へ弓を突込んだ時、二羽の鳥がばたく~と飛び出して、羽首高く空中へ舞ひ上つたといふの 小鳥で引合ひに出される話は、例の石橋山の木の洞へ隠れた頼朝である。梶原景時が、 此の洞

合を見るのである。 が計略を逐らしてやつた事かは問ふ處にあらず、鬼に角、 で、他の者も之に同じて共處を行き過ぎる。鳩は、賴朝主從の方で、豫め用意したものか、景時 景時は一やア、 鳩メが飛び出した。島が居る位ぢや、 巧みな鳥の利用の一手として、 人間は居まい」と高聲に笑ひ出したの 此の場

所の鶏が皆などに同じて鳴き出したから、門番は夜が明けて定刻になつたと思ひ、門を聞いて通 命の場合、從者の一人に鷄鳴を真似る事の名人が居て、 行人を通した。流常君主從、 夜が明けないから闘門が閉まつて居る。 といふ切場詰つた事になる。そとで從者諸共、夜中に遁走したのであるが、 現はれて居る。卽ち例の齊の孟甞君が、强秦に使して、外交談判の失敗に終り、身は囚はれやう 又、支那では鶏鳴狗盗の策といふ事があつて、鶏の鳴く聲を真似て危難を免れた實例が史上に 鳥の利用の最なるもので、手間さずに敵を欺き終へたのである。 能のあぎとを免れて無事本國に歸る事が出來たといふのである。 開くのを待つて居ては、秦の追手に抽へられる。絶對絕 コケコーと高らかに真似た。すると、近 函谷間迄落延びたが

其他大鷲の補などいふのが、古から能く傳へられる。併し、之は鷲の剝製を頭から被つて見せ

敵の急追を阻む手段である。 の心理作用を利用し、成力を示して積極的に敵を斬りまくるとか、又は、吹第に後退りする時、 夜中に人を敗いたといふ巧妙な智恵である。 首丈け鷲の剝製を使つて、餘の處は、 小島の輕妙な術に對して、之は窓を緩鳥と畏れた背 布布で作り、雪拂ひや湾形に作つたものを携帶して

#### 獣類の利用

くのである。 る様な事を、 から、大は牛、馬、虎、猪、熊、何んでも利用される。そして、是等際類に特異な鱵能作用があ **歴類利用は應用の腹いもので、忍術家には甚だ重要なものである。犬、猫、鼠、猿の様なもの** 忍術者の方では日頃世人に吹き込んで、そこに何か幻怪不思議な錯覺を誘導して置

ら、そこに何となく一種の神秘的な疑惑心を起させる。そとが忍術者の附け目なのである。 鼠が忽然と現はれて、兩者の中間にあつて、手でも摺り合せる様な、不思議な姿態をしたとした 之を應用方面から見ると、兩者和挑んで、今や危機一髪といふ場合に、思ひがけなくも一定の

するに好都合である。小鳥だと、窒息死を起させる心配もあるが、鼠は其點至つて無造作なもの らすと外に自鼠の如きは、主人の懐に安住して能く言ふ事を聴くものであるから、何時でも携帯 一般に傳へられる處では、 彼の仁木彈正は好んで鼠の衛を使つたといふ。鼠は小動物で、 之を期

處で言る。 のである。鼠が偶然に現はれたか、父は蹊で用意して持つて居た鼠を、仁木はそとへ放つたとす ない。上手の人間の精神言動は、常に劣つた者に對して、幻妖的威力を示すといふ事に随着する 仁木の鼠の御といふのは、一種の妖術であるかの如く信ぜられて居るが、 相手は緊張し切つた心に一階の波紋を生じて共虚に隙が出る。そとが仁本の薬する 決してそんなもので

現はすと考へて居るから、今突然鼠が飛び出すと、そとに何か怪しい術が行はれて居るのではな を讀んで、鼠の妖氣といふ事を不思議に思ひ、あんな小さな動物でも、時としては不思議の精を 居るので、 占から人々の陶成には、動物それがくに一つの軸經、不可思議た腐性が簡はつてあると著へられ 足が特に忍心家の精神強動に大なる助けとなるのである。彼の類宗阿舎利の話など

-

いかといふ疑念を生する。

の虚質を探る様に、先づ此為に小さい動物を放つて見るので、 **慮に乗ずれば、忍衝者の方では思ふが儘に相手の心も目も暗ます事が出來る。されば、敵手の心** は、忽衝の附け目で、其處に隣とか虚とかいふ忍衝獨特の舞器を開くのである。かくして一旦 たび起った疑惑心は技薬を生じて、際限もなく幻覺錯覺へと導く。されば此の疑惑心といふ 此點、忍術者の、精神修養に属す

ので、 出た。すると、 つて逃亡して了つた。家臣等騰き、あの曲者を逃がしては、虎を野に放つた如き禍であるといふ のを捕へ來つて、之を我が馬内に縛めて置いた。流石は鬼童丸、何時の間にか黒鐵の鎖を捻ぢ切 源頼光は一代の勇豪で鳴らしたもので、當時世間を騒がした稀代の怪賊、淡木の鬼童丸といふ 八方探索したが見付ける事が出來ない。其中、賴光は一日例の四天王の勇者を踏へて野に 路传に一足の死んだ牛が機はつて居る、蛇とそれへ目を付けた類光は、

「うむ、者共、彼の死牛は怪しい姿體ぞ、疾く吟味せい!」

といふ。流石は占今の武将丈けあつて、目が高い、少しも油斷なく心を配るのである。そとで

起した。之を見た四天王の面々、 四天王の面々、それとばかり断け付けて死牛に近づくと、牛はむくノ と動いて忽ち猛然と身を

「扨てこそ奇怪なれ、それ取り挫けい!」

とばかり之れに立向ふと、共の腹から鬼童丸がばつと飛び出した。

「やア鬼草丸なるぞ、それ逃かすな!」

方の人間であつたら、油斷して死牛に近づき、鬼産丸の技き討ちに合つて一命を落した事であら 牛の腹中に詩み、頼光の外出を狙つて居た鬼童丸の所業は、獣類利用の忍術である。之に對して 一方頼光としては、 とこちらは前後左右から収卷いたので、流石の鬼音丸も再び縛められて了つた。一時たりとも しと睨んだ眼力は驚嘆すべきもので、名將又忍術を心得て居たのである。若し、之が武勇一 表より勇名を後世に殊した此將丈けあつて、一個の死牛を見るが早いか、**之** 

際牛の尾に松門を結びつけ。之に火をつけた。牛は熱くて堪らないから、半狂亂になつて、敵陣 に原類利用の興味あるやり方は、火牛の謀といふので、之は支那では、齊の田單が、夜戦の

と、豈に問らん、伏兵の爲めに退路を取切られて人敗するといふのである。 由上に追ひ上げる。敵は之を見て、相手方の兵は山を越へて退くのであると考へ、之を追撃する の火牛を利用して敵を扱いた計略は幾つも語られて居る。即ち、夜中、山麓に兵を伏せ、火牛を へ突進した。川單の軍は其後から進んで、狼狽して居る敵を破つたといふのである。其他にも此

琴の傑作であるにしても、 席を被つて居たら、火氣も毒瓦斯も防げる事であらう。爲朝が馬腹に潜んで難を発れた話は、馬常を被つて居たら、火氣も毒瓦斯も防げる事であらう。爲朝が馬腹に潜んで難を発れた話は、馬 て土氣を吸ひ、上の方は、他の人々の集團で、火氣を防いだ者は一命を助かつたといふ。 生き延びたといふのである。事の實否は兎に角として、被服廠に施つた人途の中にも凹地に這つ 場に焼き殺されたと思はれたが、豈に圖らん斃馬の腹を割き、共馬に身を投じて火氣を避け辛く 一方法として而白い研究であらう。 死馬を利用して大難を免れた事は、『椿説弓張月』の源爲朝である。彼は戦敗れて戦 例の犬山道節の場合と同じく、實際に行はれ得べき事で、獣類利用の 温れた

った。力と頼む加藤清正も我に續かず、但馬は鬼神の如く猛つて追つて來る。道は田圃中の一本 山崎で明智方の勇將、四天王但馬に追ひ掛けられた時、逃げ場を失つて絶對絶命とな

場合であるが、そとは流石に一百姓の小忰より、遂に天下を取るといふ器用人、古今獨步の英雄 へて逃げ走つて居るのだが、 丈けに、最後の一瞬迄決して落膽もせず、自暴自棄もしない。自分は駿馬に跨つて必死に鞭を加 暖手、今はどうする事も出来ない。普通の人間ならば膽氣沮喪して、阿免々々と敵に首を授くる 忽ち思ひ付いて此愛馬に身代りさせる術を考へた。

は何處行きけん影もなし、もう逃げて了つた。 **うんと金周力を出し、之を勇擔いで放石落しに「えーツ」とばかりに泥田の中へ投げ込んだもの** た。やツと此方も踏みはだかつた出會頭に、强力無双の但馬は、大手を擴げて馬の前是を取つて た。はたと出會した但馬は、身を避ける餘地もない、手食ひ猪にも似た馬の突撃に流石の但馬も 一寸後退せずに居られない。前足を上げて覆ひかゝつて來る馬の死物狂ひの勢には手も出なかつ たたか馬の尾を斬り付けた。馬は驚いて一撃高く嘶くや、一本路を但馬の方へ向つて、疾走し、 ひらりと馬より飛ひ下り、馬の頭を追ふて來る但馬の方へ向けて置いて、後から刀を持つて、 馬はそれきり起き上らない。一息吐いて手の鬼を打拂ひ、扨て向ふを見ると、

「猿にても早い奴ぢや」と、四天王も呆然と立ち盡したのである。斯うして、 馬を放つて但馬を

恩術者としても占今獨歩なのである。 **覺で何んでも出来ると信じて居た故であらう。今の畷路の難と言ひ、味噌摺り坊主の計略と言ひ** 多年の辛苦規難の間に、忍術の事は能く!~名へたものと見え、忍術者に頼らずとも、自分の才 忍術者を多く召抱へる事をしなかつたと言はる、も、其實自分自身が草履取り奉公から立身して 元来、秀吉は、古今の名籍でありながら、他の信玄、信長、家康、真田父子などの如く 共陸に守を脱した秀吉の計略は、量に當座即妙で、忍衛の極意應用の妙を發揮したもの

要であると同時に、一 後段別に詳しく述べるつもりである。 ては、往々に驚くべき成績を擧げる事が出來る。故に犬の利用といふ事は、一方、忍術者にも重 能く行はれるのは犬の利用である。 るものであつて、獣垣中、最も能く人間の心意に通じて居るのであるから、之を利用するに當つ き物を我が身代りにするやうなものであるから、生命が二つある形で、真に重資な恩術である。 勲類の利用は多方面にほり、却々興味あるもので、且つ其の效果も確實である。 他方忍び込まれる方の側にも重要な用心棒である。大を利用する事に就ては 決は、元來、非常に敏捷であり、且つ怜悧な性質を有して居 私の甲賀流派では、犬の術といふ事を特に貧用するので、 早く言へば生

れるのも、 用する方ではなく、敵としての犬から遁れる方面を害へて見やり。 た。番犬、警察犬、軍用犬などゝ、常節、無電時代と言はるゝ間明の世にも犬丈けは益々重用さ 之は最も理論めな行き方で、確實性が多いのである。從つて私の方では犬の研究が一番重ぜられ つまりは共の意味から來るのである。但し、共の詳細は後廻しとして、茲には代を利

萬物の競長と言はる。人間は、又も一つ上は手であるから、 誘ひに來たやうに思はせるのである。 引寄せる。日笛や舌鼓で犬を呼ぶと、 此の二つしかたい。先づ犬を誘惑する方面を考へると、最初に、犬の嗚聲をして一旦犬を手定へ 犬は本能として共の嗅覚、 な曲者は、何よりも先きに此の犬といふものを恐れる。 忍術の性質からは一種の防ぎ手と見るべきものである。今考へて見ると、夜陰に人家を襲ふやら つまる虚されにはこつの法がある。即ち其一は犬を誘惑する事、共二は犬を亡きものにする事 勿論之は犬を利用するといふ積極的忍術に對應した逆手で、謂はゞ消極的なものであるから、 糖量、視覺など優れて居る。之を脱しやうといふは容易でない。 飼主の方では別に怪しまない、夜の事故、此方の姿は認め 人間である事が判るから、 第一に之を脱理しなくてはたらぬ。 いろくと犬を避ける工夫をする。 犬の鳴弊を竟似て、他の犬が 促が

で、普通の場合には多く之が應用されるのである。 られない。そして一旦犬を手元へ引寄せて何か餌を與へ、其犬を味方にして了よ。之は懐けの術

要である。 る。明皇を練習して火を手元へ引寄せるといふは、忍術者の大仕事なのである。日頃の練習が必 な虚に繋ぎ切めて了ふのである。 を誘ふて一旦手元へ呼び寄せ、之に虚物を與へて斃すか、さもなければ他へ引いて行つて、安全 次に犬を亡きものにするといふのは、仕事の上では積極的な造力である。即ち、前の如く、 但しとんな仕事は、誰にも出來るのではない。連も、難事であ

變!」大罪を犯そうといふ態漢の事とて、日頃用心はしてゐる、忽ち之を聞き咎めて、「何か檪 の下に居る!」と、彼は耳を澄して昼の下へ氣を配ばつたらしい。 つぼい。長時間潜んで居たので、つい堪らなくなつて、ふつと一つ咳が出たのである。 兇賊と目ざした者の家に忍び込み幾晩も張込んだのである。處が、陋るしい様の下へ入つて"塵埃 いで、 も、つ猫の鳴き聲を應用する事も妙である。猫八式に巧妙になつたら、忍び込みには持つて來 支那の鶏鳴狗欲に加へて、猫忍とでも言ひたいのである。譬て一刑事が犯罪檢學のために 「さア大

事はほつとして胸を揺で下した。 は「あ」、猫だつたか、もうあの捨猫が仔を遊む頃だが、 巧妙なものではないが、大事の場合、一生懸命でやつた侵軽が、どうにか成功したもので、兇漢 **真似である。早速手を輕く口に當でながら、小さな軽でニャーくとやつたのである。猫八如き** 刑事は、失敗つたと思つたが、もう後の祭でとうにもならない。咄嗟に考へ付いたのは、猫の ハ、、、、、」と笑ひ就。下に川る船

#### 虫類の利用

足ろのである。 だと顔を方向けるのが常であるから、之を忽衝に利用すると、妖氣が作ふて人の心を感覚するに 虫といふと何となく人に一種の凄味を覺えさせる。虫類、長虫と來ると、見ただけでも不氣味

・見雷也の蝦蟇の術、人蛇丸の蛇、白縫姫が蜘蛛を使ふなど、いろく)の虫使ひが居る。皆是れ れて居る。之といふも、虫類は概して陰性なもので妖氣が勝つて居るから、 虫の利用として見るべきものである。或る意味からして古來忍術と虫類とは相伴ふものとおへら 神秘的な方面に利用

動がはつきりしない。何となく陰险なものに見え、人の心を感けすのである。 されるにはお述へなのである。虫が陰性なのは、大抵陰氣な、遜氣のある處に育ち、 共形性や行

異な印象を與へるのも當然である。 持の悪い動物は他にないのである。そして蜘蛛の化け物が賴光を惱ましたの、蝦蟇の油は異狀な 作用をするの、蝋の毒が恐ろしいのと言はれ、何れも夜陰に出没するのが多い鳥から、 加之、此間 般に、虫類を異様だものに考へる習慣が存して居る。何んと言つても虫類稈に氣 人心に怪

といふ順序である。 かゝる。幻覺錯覺が手傳つて精神が混亂する。もう腰が浮いて居るから、此方の思ふ癒へはまる 利用する。忽ち相手の心中に虚が生する。其處へ一寸變つた行動をして見せると、一種の暗示が 想を誘はれる爲めに疎つと身の毛のよ立つととさへあるのである。そとで、忍術者は此の機會を 故に、思べがけない場合に、一匹の毛虫が突然現はれたとしても、何んだが神變不可思議な幻

**にした面白い一例は蝶を應用した話である。或田舎に一人の青年があつた。村内に二三の敵があ** 虫の利用として最も能く知られたのは、大蛇とか蝦蟇、蜈蚣、なめくじなどであるが、最近耳虫の利用として最も能く知られたのは、大蛇とか蝦蟇、蜈蚣、

して了つたといふのである。當座即妙の忍術の意を體したものである。 け付けた。二羽の蝶々はびつくりしてひらく~と舞ひ飛んで、敵の面を蔽ふた。敵は異樣の感に が留まつて居た。青年は捉へると、今しも悪鬼の様になつて自分の後を追ふて來た敵の面へと投 り、路傍の草原へ飛び込んで隠れやうとしたが、其の草の葉には、疲れ切つたらしい二名の蝶々 咄嗟の場合、 一日ゆくりなく彼は、此の敵とばつたり出合つた。兇暴和敵故日頃から避けて居たのであ 一瞬之に氣を取られて日を轉じた隣に、青年は草原の中を這つて逃げ、何れへか姿を隱 避けも逃げも出來ない。殆んど當惑して了つたのである。仕方なく、

勢上の重要な心得となるのである。殊に初心者には入いに注意すべき點である。 四意に注意でもする場合には、蜘蛛の體勢を學ぶのであるが、是等の事柄は、忍術上に於ける體 心がけなくてはならぬ。例へば吾人が滑り込みといふ運動を取らうといふ場合には、蛇の動作を **尙ほ忍術の方では、常に虫類の特性を研究し、其の行動を學んで巧みに敵手の眼を鳴ます事を** 叉静つと相手力や周圍の様子を窺ふやうな場合には、蝦蟇の不動姿勢を用ゐる。又何か

#### 魚屬の利用

ならしむる為である。 作を放捷ならしめんが爲で、共の左と右とに扁平であるのは、水中で平靜を保つて居るのに便利 象が愛見されるのである。卽ち其體の前方と後方とが尖つて居るのは、進んだり退いたりする動 動作といふ點が収入れられたのである。今、魚の形狀などを考へて見ると、其處に却々順自い現 魚を感用しての忍術は實際としては、其實物を應用するといふ事は殆んど無く、單に其の形體

て大いに恐れられて居る潜水艇や、或は魚形水雷の如きも、みな魚の形態に興んだ構造である點 から見ても、魚屬の利川といふ事は、決して無意味なものでないことが解る。 見て、進むこと、退くこと、浮かむこと、沈むこと、右すること、左すること、動くこと辞まる したもので向白いのは、今日盛んに使用される学中飛行船の如きものである。又海中の意魔とし ととを學んで、所謂忍術家としての應變體勢を會得すべきものである。そとで、魚の形態を應用 吾々忍術者として學ぶべきは、此の特性を備へた形態動作である。即ち左の如き魚類の形態に

出來ないのである。 であるが、此の様な動作は忍術者として必要で、是なくしては真に完備した忍術者と稱する事が は、敵の日を避けて水中に潜んで居る事、一歩進んでは、水中から躍り出でゝ敵を撃つことなど とそは、古來魚屬利用の精髓として重んじられたのである。即ち水中の自在なる働きといふ意味 だが、魚脳利用としての實際的效用は、水中に於ける自在なる働きといふ事であつて、此一事

帝を渔舟の舟底に隠し参らせ、共上に多くの干魚を積んだと傳へられるのであるが、是なども全 く魚屬利用である。 家康が、干鰯船に潜んで危急を遁れた話は、爲朝が馬の腹へ隠れて燒死を免れた話にも似て居 更に後醍醐大皇、隱岐の島からお選れ遊ばされた時に、舟人等は敵の追手を欺く手段として

#### 心を以て心を制す

には、是が根本を貸して居る。一部の人は忍術を一種の催眠術である如く考へるのも、 最後には我が心の作用である。即ち自分の心神と氣力とを以て相手方を制するのである。恩術 全く此の

たなどはそれである。此の人格叱咤といふのは人間の氣力の表象である。相手の気を存んでか 次に人墓に叱咤して相手の度膽を抜くのがある。彼の高山彦九郎が五條の橋で强盗を一 術の一つで、矢矧の橋上で日吉丸が盗賊の張本峰須賀小六を愕かしたのは度胸の一例であらう。 精神作用である。臨機應變の智恵の働きに依つて身を隠すのもある。又皮胸一つで相手方を取挫 るので、禪宗の一喝など共の妙諦をつかんだ造り方である。 くのもある。 かの武蔵坊辨慶が、安宝闘で富州左衞門を瞞着し、無事に通り抜けたといふのは智 喝退治し

正しく確實に行はれたならば、此方の心術を以て相手の心を自由に引き廻すなどは、 の間に、此の相手はどんな心術を有つて居るかといふ事を洞察しなければならぬ。此の洞察さへ 和手の心を逆用するものであるから、中々に困難であるが、共代り能く之を應用する時は、是程 たるものである。 確實な術はないのである。何よりも先きに相手方の氣合といふものを知らたければならぬ。咄嗟 も、素より相手の心理作用を對象として行はれるに定まつて居るが、併し此の心理作用は、 要するに心を以て心を制するには、主として、敵の心理を應用するのである。 何れい思法とて 素より易べ

出來たとすると、最早や八分の勝利は此方に收め得たものであるが、之と反對に敵の旨めに機光 を制せられることがあつては、迚も勝利は覺束ないのである。 兵術家などの言葉に、敵の機先を制するといふのがあるが、若し能く敵の機先を制することが

自分の強い心を乗じさせて了ふのである。 之は敵の心の中に、全く我が心を取り込めて了ふといふことで、つまり敵の成る弱い かないのが原内である。心を隠すといふのは何んだか非常に難かしいやうに聞えるが、要するに は先づ身體を隠す事を主として考へるからである。心から先きに隠すといふ事には少しも氣が附 忍術を學ぶ者が、容易に上達しないといふのは、此の心的方面を疎かにするからである。大抵 心の中に、

み込んでアふといふのであるが、さら口でいふ様に易々と他人の氣が存まれるものではないとは 難しい事ではないのである。それには先づ此方の丹田に存する氣を鎮めて。相手の氣を頭から呑 收めることが出來さへすれば、形のあるものなどは容易く敵の限から消滅させる事位は、さして 能しものいふ事である。 勿論人間の知覺の活きなどは、心といふものがあつての事であるから、其の本元の心さへ取り

ね結果となる。 入れて歩いて居ると、先方から來る者が、妙に自分を避けて通るのである。虚が是と反對に、若 にも始終下手に廻らされて頭が上らなくなるのである。又路を行くにしても、ぐつと丹川に氣を し自分の氣に輕い虚があると、今度は先力が避ける處か、却つて此方が避けて歩かなければなら になって了ふ事がある。是などは全く相手に氣を呑まれて了ったもので、共結果としては、 まれたりして居るので、人間が二人出會はして何方かど吞まれる。所謂、食ふか食はれるか二つ 一つなのである。一寸した談判事の場合を見てもさうである。何となく、妙に自分の方が下日 併し實際に於ては誰人も、日常こんな風に隨分と他人を否んで掛り、又は反對に意氣地なく否 是即ち、吞むと吞まれるとの區別の存する處で、篤と思考しなければならぬ點で

廣々とした冬の枯野の中で人勢の敵に出會つたとすれば、此際頼むべきは全く自身より外にはな 隱匿するといふのである。之は全く自身以外に何物をも應用しない場合の事である。例へば、今 更に我が心を以て我が形を隠すといふ工夫がある。是は我が精神作用に依つて、自己の形態を 彼の印を結ぶといふ忍衛の最頂點は、此の心作用の極致である。此事は後段に詳述する。

なくてはならぬ。是が大變難かしい問題で、之を解決するといふことは、やがて忍術の堂に入る いのであるから、 此時に自分の形態を隠して一身を全ふするには、どうしても我が心一つに頼ら

對して、重大な混亂をさく惹起させる事が出來たのである。 れ込み術を應用したもので、其の應用如何によつては至大な影響を與へ、時としては敵の前線に 往々用ゐられて、大なる成功を收めたものである。殊に戰爭などの際に斥候などが、往々此の紛 巧みに敵の目を晦ますが如き方法である。とんな事は出來さうもないと思はれるが、是は昔から て我身を安全にするのである。例へば、自分は恰も共敵の人數の中の一人である如くもでなし、 多數の敵手が現はれて、迚も無事に強れる事が出來ないと見た場合には、直ぐ速成假裝法を行つ 常に其場合に相應した一つの機智を要するのである。必ず紛れの術が伴ふのである。即ち今茲に 方法としては積極的のもので最も大膽なものでなくてはならぬ。それから此術を行ふ上には、

とそ浮む潮もあれといふのがそれである。故に死の覺悟といふ事は恐術を通じて必要なもので、 要するに死地に入つて活路を見出すといふので、忽律の最後の極意とされてある。身を捨てゝ

如何なる場合にも、如何なる手段を用ゐるにしても、心の底には常に死の覺悟を要する。さもな と、いさといふ時の放れ業は出來す、空しく犬死する事とならう。

ある。 如き、 きものである。 次に我が心の作用に依り、無形物を利用する忍術もいろくくある。其の一つは音響の利用の如 又雨や風の音に紛れて敵地を自由に出入したりするのが之れで、忍術者には絶好の機會で 之は、 禪家の一喝とも多少異り、銃撃一發にて敵の心を愕かして其際に付け入る

などが使つたと言はれる幻術とかいふものなどは、特な此の理化學的研究に依つて得たものであ 術兵法者などは、随分熱心に之を研究した。彼の眞言秘密の法と言つた様なものや、所謂武藝者 も共道々々では失れら、特別な研究があつて、それが相當な理化學知識を開發した。修驗者や忍 神通力であるとか言はれた。昔は今日の様に、 古來忍術には種々の方法があり、却々複雑なもので、忍術が一種の魔法であるとか、 理化學といふものが普及して居なかつた。それで

佛者が或法で身から光りを發したり、又武藝者が忽ちにして雲を起し雨を降らしたりするのは

之は忍徊としては最も面白い現象である。 ぬ現象を見せた。是等は幻術と言はれたもので、而も其根基を學術の上に存立せしめて居るから 研究して、忽ちにして風を起し雲を呼び、或は萬丈の猛火を選しらせ、およそ眼では解釋の出來 全く理化學的設備に依つて一つの奇蹟を示したのである。即ち我が忍術者なども此種の事を十分

眠術の應用とも見るべきもので、決して神通力ではない。 いて居るのが至常である。昔から傳へられる忍術者の不思議な術は、今日では理化學の應用と催 如く心得るは間違ひなり。まぼろしは、目亡ぼしにて、他人の目をほろぼすといふ義なり」と説 巧妙な手段に過ぎない。昔の學者も「幻御といふは、まぼろしといふ事にて、之を一種の妖術の ある。併し此の幻衛も別段神通力でも魔術でもない。今日の科學から見ると何人にも出來る業で らである。即ち此幻術に依つて何か呪文を明へると、 古来恩術を目して一種不思議のものと思つたのは、主として幻術と言つた様な觀念が有つたか 忽ち不思議な事が現はれる様に考へたので

を聞さしめるに用ゐられたのである。つまり敵を衝唆はして其虚に樂じて自分の身體を隠すので それで、此の幻術が如何なる工合に忍術に應用されて居るかといふに、先づ主として敵手の氣

のではないのである。 る。古來の魔法などといふ事も、多くは此の類であつて、冷静に觀察すると素より怪しむべきも あつて、共人の思ひ付かぬ事をするから、一寸考へた處では、幻術とも魔術とも思はれるのであ

### 計

#### 陽忍の術 -遠入りの事

共の秘徊は、臨機應變である。古への名將も、 處には先づ千變萬化の計略を以て敵の際を計り、忍び入るの術を示す。故に之を悶忍と號する。 ら前中へ入るをいふのである。陰術とは人の日を忍び、姿を隠して忍び入るをいふのである。此 凡そ忍術には陽術あり陰御あり、陽術といふのは、谍計の智恵に以て、己れの姿を現はしなが

法に拘泥して、更に団玉の低きに轉するの意に通ぜざる故、敵域の頻が深く廣く、石垣の高く聳 えたるを見ては、早や呆れて忍び入る事も叶はぬなどいふは、實にや、舟に刻して劍を求め、桂 「翌を本として時宜を以て變に應じ、用を新たにすべし。愚なる忍者は此理を辨へず、直ちに古

と説いてある。溫放知新といふ事もあり、忍術の將來も爰にある。以下先づ陽忍遠人の方法を

#### 始計六箇條

#### (一) 「四方髮」

四方髪を基として變に應じ改むる妙計である。 根來もの、又は女の姿、其他國々に依り異る處の月額の剃り樣種々樣々に變するもので、これぞから といふのは、逢小虔に隨つて髪を變するの計略である。即ち、時と所とに依り、出家、 山伏、

怪む者もなく三井寺に落着かせられたのも、此の四方髪の應用である。つまりは種々と容髪を鬱 に作り、鶴丸といふ童子に袋に物入れて擦はせ、六條助太輔宗信が傘を持つてお供をして、道で わた事は、東質に細かに祀してある。又、高倉の宮が御謀反の時、長谷部信連が計略で宮を女姿 へて他人の日を敷く事をいふのである。 赤坂の城に立籠つた湯浅孫八入道を、楠王成が攻め亡ぼした時、恩地左近正俊が此の計略を用

知らんため探り来て守撃する事あらば、 て後、時到つて謀略の事を起す時、爝と密談し、若し敵方に於て、此計略に因つて我身の眞僞を 學しなくてはならぬ。喩へば出家に似せんと思はゞ、共の宗旨の學を習ひ共寺へ往來し、近習し の目略は繁現する。故に其の似せんとする者の姿や言葉は言ふに及ばず、其生業の藝術を平生智 (二) 「諸々の生業の纏或は物質似等に至る迄、手練を積む事は、變言化姿の計略である」 是は敵地に忍び入る時、共姿や言葉はかりを似せても、其の生業の藝を知らざれば、忽ち此方

### 「紛れなき僧籍の者である。」

に取りかくるのである。文虚無僧ならば尺八を能く響ひ、禪話も噂ばなくてはならぬ。 と、堅く答へて現れと約束を定め置くのである。断うして始終の計略全く備り、而して後實行

思を爲し、秦の世が傾いた兆であると思ふた。此勢に乗じて起つたのは、楚の項羽と漢の高龍で 高い虚へ登つて狐の真似をし、「人徳起つて秦亡び、陳勝王たらん」と啼き號んだ。人々奇異の と書いた札を入れて海へ放ち、叉、異廣といふ者は、狐の鳴く真似を巧にしたので、彼は、夜に 秦の始皇崩じて、二世皇帝天下を治め、共威未だ盛なりし時、陳霽といふ者魚の腹中に陳勝王

### 途に奏を亡ぼしたのである。

# (三) 「常に諸國の風俗地形の模様を知るべき事」

答を爲さん爲である。 易い。又他國人の風を似せて敵方へ入る時、敵が其國の地理風俗を問はんに、之に對して審かに 要である。是等の事を徒て知り置く時は、譬へば周章の場合にも、 易なりなど、又は里程の長短、路の廣狹など、塵路、細路、徑路迄も能く知り覺えて置く事が必 是は日頃心かけて、國々の風俗、方言、地理など、何處には山林用澤あり、何處は險阻又は平 人に後れても必ず其處に到り

# (四)「徒で諸方の城主の印書を寫し置くべき事」

者を抱へ置くと、敵大將以下の筆を凝するに自由である。 其人の印書を僞作して謀に用ゐるのである。印の和違有つては計敗る。又能書の凝筆を能くする 是は常に密方の城主、大將方の印を求め置く事で、それに依つて計略を行ふ事が出來る。 即ち

(五)「鎌々諸人将の旗、纒、指物、立物、常紋等を能く覺ゆべき事」

右の事を能く覺えて計略を以て忍び入りたる時、敵が色々の事を尋ね問ふ時、能く之に答へる

當分の技け言の用を爲すのである。 事が出來る。又は隱忍紛忍等を用ゐて忍び入り、此處彼處に潜行する折柄、敵に見怪まれる時、

# (六)「我て名と越とを深く隠すべき事」

となる事がある。故に常に名と感とを深く隠して、隠遁者や平士の如く装はなくてはならぬ。か の忍び者よなど、言はる、時は、折角の謀も詮無きのみならず、果ては我身を亡ぼし、主将の害 親しき並と雖も、假初にも此術の勝劣を言ふ事勿れ。凱世になれば、敵が味方にもあり、味方が くて乱世に及んで、忍術を用ゐる事が出來る。六韜日く、 凡そ忍者たちん者は彼て大將へ訴へ、治世の時にも常に忍者の號を深く隱さなくてはならぬ。

「鷲鳥將さに撃たんとする時、早く飛んで翼を飲め、 聖人將さに動かんとする時、必ず愚色有り」 猛獣將さに搏たんとする時、 耳を抑めて俯

と、孝子曰く、

「大將は智なく、大謀は謀なし」

孫子曰く、

「善く戦ふ者は智名なく勇名なし」

と、忍者たらん者は、此語の意味を專ら心としなくてはならぬ。

#### 桂男の術三簡條

(一) 「柱男の術といふは、月中に柱男のある意たるべき事」

重々約束を定め遺はすべきものなり。 なき者、智の深からざる者、信少なき者などには、中々共任を授くべからず。親兄弟又は甚だ親 しみ厚き者中にて、智信勇の備りたる者を攫し、其上、其人の人質を取り、且つ軽紙を書かせ、 へば桂男が月中に在るが如くに、常に忍者を入れ置くべし。共忍者たらん人には、領々親しみの 言は、叛逆すべき者、敵となるべき者を常により能く見付け置きて、共城中陣中家中などへ臂

○□□「少女生れていそ穴正を入れ置くべき事」

是は親しき者の中に容顔美しき兒童あらば、深き計略を以て手を廻し時節到來の時を窺び、大

至つて窃かに対臣神定の上にて、敵の中へ入れ置くをいふのである。 仕ふる事を深く隠し、たとへば都の邊とか大阪などの様な處に、何となく初めから住居し、時に 體を見知られて解現する成れがある。独虫とは消に験を受けながら、計臣相約して共身が、消に 功を奏すべきものである。但し此術は蟄虫又は遁士となつて居なくては、いざとい 時、人に面

家を凱して終に義元を滅ぼせる事是れ確證あり。 出し給ひ、新介が手跡に少しも遠は市能く似せて後に謀害を認め、主書議元と不和になし、今川 疑ひなきものなり。信長公の家臣に十五六兒童の勝れて手跡の器用なるを、今川新介方へ奉公に など言ひて、敵に率公の身とならん事を望む時、敵方にては鴆なとはゆめく一知らず喜び合ふ事 家
定家等に住し、常に敵の家中供に親しみ、味方容來る折柄は、當地に居合はしたるこそ幸なれ 聞かせて、其時に至つて俄に敵内へ入れ置く者をいふのである。或は穴丑となつて敵域近邊に町 つて信厚く、偽らざる者を聞き合せて、高森を與一る約束を以て潜かに召出し、末頼もしく言ひ の人が集まる處が宜しい。次に通士といふは、片田舎の草深い處に引籠り居りたる者の、才智有 此計略の人は片田台の人口の少ない處に住居しては、却つて人に怪まれるから、成るべく多く

# (三)「和談人、通路へ置くべき事」

して共樣體を主將に通告するのである。殊に兒童を奉公させて置くのでは、其の親とか兄とか稱 寛の言葉に核體を見聞し、委曲に事を内通する手順にしなくてはならぬ。又一人は、味方へ往來 して敵域の近邊に住まは世置くのである。 い。故に商人出宗等に姿を變じて、一人は敵城の近邊に居て諸事談合し、敵中に入つて仕へる兒 右の如くして味方の者を敵の中へ入れ置きても、扨て味方の大將へ通路なくては指屬が出來な

#### 如影術三箇信

# (一) 「如影の術とは、形あれば影の應する如き事」

行つて奉公を望むのである。之は、敵の叛逆謀計が、未だ起らぬ中に出かけるのである。若し行 く事遅ければ、敵の心に不確を起させて、奉公を許さぬ事ともならう。故に初めがら人々に見知 られ居る者ではいかぬ。蟄虫や遁士を差向けるのである。 今、敵が叛逆を起するの兆仄かに聞えると等しく、影の形に應ずるが如く、連かに泣の城下へ

### (二)「通路へ置くべき事」

又は時の宜しきを見計らび引入れる爲めである。 組の中の誰かを、道心者又は商賣人に婺を變へて城の近邊に置き、味方主將への注進の爲め、

(三)「若し敵方から不密を起し、怪む事ある時は、假女假子の衛を行ふ事」

質とするのである。人質が無くては入る事を許さない様な敵に對しては、此の假の妻子といふの を作るのである。 假女假子の術といふのは、計略を凭して假りに妻子を拵へて一緒に連れ行き、敵中に入つて人

#### くノーの術

(一) くノ一の術といふは、三字を一字とした者を忍びに入れる事をいふ。

ひ聞かせ、其後よき方便を以て敵の奥方へ遣はし、或は非從者の從者になりとも仕へな望む時は 男では入りがたいと見る時、くノ一即ち女を忍びに入れるのである。凡て女は共心姦捕にして 人選に十分注意を要する。そして控紙を堅く改めさせ、能く合圖、約束を目

事成らむといふととなし。

(二) 「際箕術を以て入るべき事」

りを見て奥方へ申入れるには、 之は前のくファと合闘をなした上でやる術である。女が已に敵将の奥方へ奉公が叶つて後、折

「手前、宿に預け置きましたる木櫃を取寄せたいので御ざいます」

置き、愈々共木櫃を入れる時、忍者は其中へ入つて行くのである。但し木櫃は二重底にして、上 には衣裳を入れ下を重くするのが宜しい。孫子に、 す、容易に之を許すものである。扨て許しを得たとなると、前以て共時刻を門々の番人へも斷り 何氣ないさまに言ふと、大抵の人は敷かれるので、況んや奥方に於ては猶ほ疑心など起さ

「始は鳩女の如く終りは脱兎の如し、敵拒ぐる及ばす」

といふは此意である。

である。至極の秘計である。右の衛を能く用ひて忍び入る時は、守り殴しき名城とても、必ず窒 筒ほ、此の際袋の術は、敵方に我を見知つたる者が多くて、別して方便を行ひがたい時の謀計

みを達するのである。

#### 里人の術二箇條

### (一) 「敵國の里人を入る」事」

ある。敵將の方では、素より自分の國の者であるから之を疑はない。故に其の入り易き事我家に を之に與ふる。具上にて人質を取り、軽紙を聞くし、いかにも深計を以て彼を敵城へ入れるので 先づ金帛を厚く賄ひ、若し軍功あるに於ては、知行何程宛て行はるべしと約して我が主将の朱印 なほ其時、宣き方便を運らして、此の如き人を味方に召答るか、又は彼が特所へ行つこなりとも で居る者の中、氣がさ有りて武勇の名を得んと狼々思ふ者、又は非國の人將、頭人、奉行等を針 入るが如きものである。 て恨み憤る者あつて、時節到來を待つて居る者、或は味方に親族緣者などのある人に聞き調べ、 是は敵の城へ忍び入らんと思ふ時、味方の勢未だ寄せぬ前に先づ敵國へ行き、其地の日頃不平

(二) 「里人の従者と成つて忍び入る事」

紀州安川の庄司を退治の時、勝尾山に陣を取つて敵の位を見る事三日、共後、野伏共に召して、 して味方の人將と合圖を定め、能き時分に放火するのである。楠正成が、相模入道の下知に隨て 「此迹に知りたる野伏や有る」 是は里人不成功か、又は若輩者かの場合に、我は共里人の從者と成つて敵城へ入り、諸事談合

と問ふた。或野伏答へて、

「手前の知り居る者に候」

とて八人連れて米た。正成は金銀を多く與へ、

「是等の野伏を連れて敵陣の中を見て参れ」

といふの

「易き事に候」

をして勝利を得た。是等も里人の術である。 る。正成は彼等を一人宛別に問ふて居た處。何れも同じ答である。扨ては疑ふべからずとて夜討 とて、其中六人を連れて敵陣へ忍び入り、一日中紛れ居て、次の夜歸り來り、敵の樣體を物語

#### **身虫の術二簡條**

(一) 「身虫と成るべき者を見定むる事

底に上を恨む事が深い譯である。 受けたとか、久は小さい称をのに、大きな刑を受けて死んだといふ其の子孫に當る者なれば、心 災起る事明かである。其見定めやう如何にといふに、一つには、其人の前代が罪無くして刑罰を 意味である。先づ此者を目利きし、選定する事が至つて大事である。若し目利きが違へば却つて 身虫とは、敵に事へ居る者を味方の忍者となす故に、敵の腹中の虫の共身を喰ふに似たといふ

口惜しく残念に思つて居るやうな者、 次には、高位に昇進すべき筋目の者で、且つ才智ある人なるも、傍輩の妨げに依つて位ひくゝ

を「何んの忠功もなく唯だ阿諛の讒臣を厚く幸し、去りとは暗主かな」と常に思ふ者。 第三には、大なる忠義功名有りながら知行源く、あはれ他の主君にも事へて立身をもすべき者

四には、智惠賢く才ある者なれど、大將と和合せず、やゝもすれば念りを蒙り、且つ賤しき官

#### に化はる者。

し他の君に仕へるならば之を妨ぐべき様態故、是非なく獸止し居る者。 力には、藝能世に勝れたるも、賤官に役せらる」に因て、仕を致さんと願へども許されず、若

**むには、然心毒だ深く金銀高知行を望み、又は反覆變許にして狼々二心ある者** 六には、父子敵味方に分れ、戦に及ばず、親子兄弟共に對敵とならん事を悲むもの

八には、父の名跡悪しく立つて、外間宜しからず、日惜く思ふ處ある者。

人の心底を考へ、誰んで之を定め、共上にて時宜の方便を行ふべきものである。 右八ヶ條の見定めは、大體の事をいふのである。是を悲として能く工夫を重ねるに於ては、

(こ) 「身虫となすべき術の事」

後、身虫とならでは叶はぬ様に計る事が肝要である。其方便は闖々なれど、心得の爲に一二を祀 い。若し妄りに共密事を通する者は、大なる災害となる。故に共の身虫と成るべき者を見定めて 上に所謂、身虫となすべき者を見定めたるも、扨て此方の計略を知らずべき術は、一層難かし

を態く定めて用ゐると萬事叶ふものである。凡そ人は老少に限らず、色と慾とを離れて忠義を思 て密談に及び、高知行の朱印などを取與へ、父母妻子などを人質に取り、釋紙を堅め、約束合圖 いかにも交りを深くし、其中何か物語りの序に戯言などを托して、以て漸々に彼が心底を誘ひ見 かに行はれる。扨て交りを厚くし、彼が好事を察して共好む道を以て便とし、金帛を厚く賄ひ、 里の間に居宅を定め、共上にて彼と縁を結んで、此方の世帯が、彼常むならば、縁を結ぶ事も速 ふ者は世に稀れである。酒色を以て交を求むるに實を現はさじる者はないのである。 先づ我が主將と相議して金銀多く給はり、富める浪人と姿を變へ、其見定めたる者の近邑五六

#### 螢火術三 簡條

其謀臣の方へ味方の大將よりの相闘の書札、又は味力に背きて敵力に成りたる者あれば幸として 此者隱謀を以て入者に作りて相關の書札を調へ持ち行くべき事」。 (一) 「敵方に猛威を振ふ謀臣ある時、僞つて非人の謀叛の廻文の隱書の反翰を持ち行き、或は

之を輸へば、淡の韓信、 唐の玄宗の安祿山、我邦では源義經などの如く、 謀計智略の人、

たる時の模様、自張する時の模様は書面に現はしがたき重々ロ傳あり。 などを取出し、其上にて此人謀叛の企を現はす。此術に付きて隱書の書き方、又敵に見咎められ 五め問へども一應二應にては答へす、强ひて是を責め問ふ時、是非なく自狀して彼の隱書、返翰 に怀しげなる體にて行く時、敵是を見咎め、忍者なりとして訴へ出づるに、直ちに捕はれて是を 朋友か、兼ねなく親みたる人か、さも徒襲もすべき程の人と、諸人も思ふべき人の方へ内通の隱 書を制製して、 時節を窺ひ考へて、偽つて共人の謀叛の廻文の隠書を綢製し、又味方の中に共人の一族か若くは の中に在つて、若し此人など謀叛せば天下危かるべしなど、敵方の諸人危ぶみ思ふ折から、能く 一人の男を忍者に仕立て、彼の陰害の返翰を衣の襟などに封じ入れ、敵域の近邊

の事を丁寧に書きつくし、衣の襟の中などに入れて敵城の近邊をのたれ歩く中態さと指はれ、 敵将へしかパーと共旨自釈する。一方には、味方の將より右の謀臣方へ書款として、裏切り合闘 が貴め間ふ時、前と同じ様に白狀する。或は味方を背いて敵の旗下に成つた者がある時には、其 臣の家に仕ぶる者に、豫臣の隠書を懐中させて味方の將へ持ち來らしめ、わざと途中で捕はれ、 或は次に述べる。袋翻の御を用ゐて、敵將と其謀臣と兩家へ二人別々に仕へさせる。そして謀

此人降参の事は質の降参に非す、 者の方への隠者を作成して裏切りの相脳の書を持たせ遺はし、怪しき風體を見せてわざと敵に捕 へられ、敵が責め問ふとも、一應にては答へず、責が度重つて後、彼の隠書を取出し、共上にて 後に選切を爲し、 又火を放たん爲である、と斯う答へるのであ

人體、此盛火の衛は敵方の様體心腹迄を能く知つて後、 いかにも人の心に應じて此術を現はす

製し、衣の襟の中に入れ行くべき事」 (二) 「紛忍隱忍等にて窃盗に入る時は、 何時も敵の謀臣の方への名宛にて異切相闘の隠書を調

裏切り相闘の隠書を調製し、衣の襟の中などへ縫込み行くのである。其故は、隨分密計を処すと げん。此事、我身若し自狀せざるに於ては、御方の危難は蟷壁の中から起る事となるであらう。 ね。責め問ふ事頻りなるに及んで、始めて口を閉き、我が一命を宥し給はゞ御方の一大事を申上 も、著し蘇現し揺はるゝ時、敵は必ず窃盗に來た理由を問ふ。いかに責め問ふも自狀してはなら 共意は、鰲火術の心なくして紛忍隱忍等にて敵城へ忍び入る時は、 早晩敵の謀臣、名宛にして

命を宥さん程に一大事を有の儘に白狀せよと。此者又答へて、 上は、いかに責めらるゝとも自狀仕らずと言つて止むのである。此に於て敵必ず言はん、汝が 只个起らたも計られず、故に我が一命さへお赦しならば、只今自狀すべし。唯だ死刑に行はる

「一命御赦免の事、御誓紙を以て虚言なき旨を確めたい」

彼の力じ込みたる襟の隠書を取出し、 という、敵も一大事の由なれば我が申す處に隨ふであらう。其時、彼を人無き處に伴れ行き、

られずとの意を傳へる境めの使者として、拙者忍び入つた次第に御ざる」。 「御方の誰々々以り忠致すべきの約束にて、何月何日攻め入るべき爲め、共時節相構へて裏切せ

と前後の辻褄を合はして告ぐるのである。

には、上に答へて、 なくてはならぬ。萬一、敵が承知せず、何んで然樣の事あらん、中々僞なるべしと言ふ樣な場合 但し此の術は、能く敵方の成容を内々聞き届け、いかにも似た事を隱書にも載せ言葉にも述べ

「然らげ、我等の使として人を差遣はされよ。其、誰々方より内々に遣はしたる密書は誰某の手

に有り、取寄せて御随に入れませう」

計がぴつたりと合ふ。斯うなると人抵は死を発れ、又敵の内閣を起す事もあらう。若し、此謀は 成就せずとも、敵軍五に疑ひ合つて敗軍の前徴ともなる。 め置き、若し要用の節は人を使として取らしむる事を前以て約束してある事故、此時に當つて共 とて、意々使者を差立てる事となる。策で敵方の印霄少しも遵はぬ様に似せて反り忠の書を認

(三)「人将の恩賞湍き者を盛火の衛を以て忍ばする時は、表裏を以て忍を使ふべき事」

實を得る事能はず、三軍の事、間より親しきはなく、事は間より密なるはなし」 で貧なる者かを使はすが宜しい。若し恩の海き者又は義命を知らぬ者を使はす時には、必ず心變 りして却つに味方を亡ぼすべき計略を含すものである。此事極めて大事である。孫子曰く、 「平智に非されば問を用ゐる能はす、仁義に非されば間を便ふ事能はず、微妙に非されば、門之 凡そ當火衛を使はす者は、大將の恩賞厚く蒙り殉死をも爲すべき程の者か、或は子を多く育ん

て之を用ゐる時には、又別に慮りを要する。 と。故に恩賞満き者を忍者として用ゐるのは大いに宜しからず、併しながら、 事情止むなくし

て攻めやうといふのを東に向うと言ひ、北は南といふ如く、諸事襲を示して、告ぐる事誠しやか にするのである。 元来、共れには性躁例にして、饒音多辯、多く事に堪へず、移り易き者を撰んで使はすのであ **其者に計略を授くるには、萬端、計略の裏を言ひ聞かするのである。** 例へば西に向つ

るから、敵方の計略は皆反間の反間となる、從つてそれは合せて味方の勝利となる事明かである。 堪へす、意義く多言なる者は、味方の豫備其他何事も教はつた儘に自欺する。敵又之を信實とす 合には主の思恵厚き者ですら、義の足られ輩は、大抵反間と成るが常である。況んや思薄く事に 命を宥し高祿を與へるが、若し自狀せさるに於ては、其身死刑に行はると責められる。とんな場 すると、右の忍者は、元より性躁急なる者故、 必ず敞中に入つて捕はれ、萬事白氷する時は一

#### 袋翻術二簡條

共意は、忍者敵方へ往きて因縁を求め城中に入り、(一)「袋飜といふは、心を反復する事袋を裏表の攪すが如くなる事。」

に入るよりも容易く覺ゆる故、若し召使はれ候はゞ如何樣の城陣へも忍び入り申すべしに 「某は伊賀園の者で、幼年の時より多年忍術を手練仕り、如何なる城陣へも忍び入る事、鵜の水 とて何か特別の業を現はして見せ、

「一層奥深き事は秘密故御甕に入れがたし」

是等の方便を行はんとせば、鬼角忍者は常に人に見知られぬやちにするが肝要である。つまり通 に攻め落すのである。此郷は、袋を裏へ反して又表に反すに似て居る虚から、袋群の術を號す。 放火し、又方便を以て夜討などし、或は待代せの反り討などし、或は付入りに敵域に入って即時 同時に、味方へ往來の度でとに敵方の事思ふ儘に主將に告げ知らせ、宜し意時節に臨みて敵域に 屋などに無用の小屋などを掛けさせ置いて、其の放火などして手棺を立て愈々敵に心を言させ、 士として世間から隠れた生活をして居なくてはならぬ。 扨て、程經で味方が此城へ押寄せ來る時、又歧初、味方の將と豫で約束の上の事故、味方の陣 と說く。然る時は、凱世ならば必ず望み叶ひ、共の家臣に取立てらるゝは必定である。

(二) 「右に述べた術が行ひがたい場合には、兼て敵の城陣へ出入りする者の從者と成つて出入

#### 「歌るペキ

飯城へ出入する者を聞き定め、其者の從者となつて打連れ、敵中に入りて後、色々の計略を運ら と契約の如く放火するのである。 し、或は讒言等を以て敵の家中の内圍を起し、互に疑の生するやうにし、時至つて後、貌で主将 凡そ敵の城陣へ出入りする者は、出家、醫者、座頭、猿廻しなど、職人商人の類である。其外

況んや平生敵の城陣へ出入りする者の從者と成つて入いる時は、入られぬといふ事けない筈であ 勝を博した事、委曲更質に残つて居る。是等の術すら、昔は畿耳を構へて行つたのであるから、 康安元年に筑索の博多にて、菊池肥後守の家子、城越前守が、方便を以て松浦薫を夜討にし大

#### 天睡術二簡條

却つて敵の害となる事をいふのである。著し敵方より忍者入り來て味方之を捕ふるに於ては、則 (一) 天脈術といふのは、天に向て唾する時は反て我身に降る如く、敵より味方へ入りたる忍者

#### ち忍者に向つて、

「汝若し反り忠などの志あらば、汝が一命を宥すべし、其上高知行を與ふべし」

分方の忍者として油鰤する故、萬事の計略思ふ儘に能く中り、敵を減ぼす事容易である。此術を 孫子は反間と名付け、反間ほど能き術はなしと言つた。 ひ知り、之に依つて萬事の計略を築出するのである。且つ彼を以て敵へ忍びにやる時は、敵は自 彼が妻子等を窃かに呼取り、睿紙を書かせ、彼が心中全く疑ひなきに至つて敵方の樣體密かに問 など色々言を盡して問ふに、かの忍者之を承知するに於ては、即ち大将の知行朱印等を與へ、

體にて、却て我が城中の計略等を偽り聞かせて、反つて味力の忍者となすべき術」 (二)「敵の忍者が味方の城陣屋の中へ参り、或は塀下、石垣の邊へ來る時は、其れを知らさる

告知する時、敵將是を誠と思ひ、共言に相應する軍の用意計略を立てるのである。 に装ひ、我が軍中の事共諸事見聞する様に計るのである。彼其事を氣と心得て歸り、 今、敵の忍者が味方の城陣へ忍び入りたるを見付けた場合には、態ざと偽り、之を知らざる風 敵中へ其儘

然るに此事たるや、元來味方の方で敵の忍者と知つてわざと軍中の事を、真は表に去は異に似

石垣遊迄來でも、之を捕へる事の出來ない場合か、又は我が城陣の中へ忍び入いつた事は知れど も、共忍者が何れの者かしかと知りがたい時、右の謀計を高軽に語り、或は其形容を見するので り、間違ひを以て計つた事故、敵の目算は外れて敗軍するのである。此術は敵の忍者だ、 此術と事とは別にして心は同じきものである。 味方の

#### 弛りの術二箇條

「弛弓の術とは、 弓を張る時は三日月形になると雖ども、 弛むる時は本の如く反へる意

ら進んで反間になる事を願い出づるのである。 **房となつた時、敵方から**反間になる機動められたなら幸ひ、若し勸められなかつたら、此の方か り、反間を爲さいる事、弛みたる弓の如くなるに依つて此術の名とするのである。初忍者が敬の 凡そ忍者敵に捕はれたる時は、表面はいかにも敵に身を委ね願ふとも、裏面は心底堅く義を守

「某は忍者渡世上止むなく一旦は彼方へ容公の身となつたやうなもの」、彼方の所行は天理に背

ば、幸に御さる」 表裏のみにて信質に非ず、某不肖なりと雖ども、向後御爲に忠節を致さん。一命を宥助し給はら き、其上士たる者の主人と仰ぐべきの人にもあらず、行末頼もしからず、且つ我々への命令盡く

と言葉巧みに中述べると、敵は喜んで、

「然らば一命を宥助しやうが、但し汝逆心なき響文を書き、 人質を場かに召し越せよ」

と言はん、共時申すべきは、

妨げとなるべし、悸文の事は、某間より所望の處に御ざいます 御渡し致しませう。然るに、某此度、一心の事少しにても味方へ風聞あらば、向後此方の計略の 「人質の事は味力の大將に取られ候上は、早速には召取る事困難ならんも、行末計らつて召取り

と答へる。尚ほ、

て御題に入れませう」 「某二心なき證據をお所望とあらば、 領ねて敵陣の様子は知つたる事故、 今夜にも参つて放火し

と。そとで象で計り置き、第一勝れとなつた時の計略として、課し合せてある味方の小屋など

其の潮台を見て味方へ往來し、其毎に主將と合圖を定め、敵域に放火し敵の大將を討取る事も有 父は新入り罪人の音などを取つて歸るのである。かくする時は敵も遂に心を殺める。

其時の心得の事」 「味力の忍者を敵方にて搦め捕つて、 味方の城の近邊迄連れ來り、課を言はしむる事あり

來せば敵の城陣へ放火し、又は讒口などを構へ、或は敵の首など取り退き去るのである。 此時に當つて味力更に動轉すべき理由もないのである。此の如くして敵に心を緩めさせ、 て、萬一捕へられた時の事迄打合せて置くもの故、 る。共時は敵の命令通りに逐一言ふが宜しい。何故ならば最初敵陣へ忍び行く時、主將と約束し 敵が我方の忍者を搦め捕り、味方の城陣の塀際柵際などへ引來つて、計略を自釈さする事があ 共際は敵の命に從ふとも、兼て合闘の事故、

#### 山彦の循

やまびこの術は、實は手を拍つ處から起るのであるが、響の音は此と彼とにあり、君臣の間此

の如くにして忍びに出かける事をいふのである。

七人と雜兵を打殺し退きなどして、共上にて敵方へ行き、右の謀計を巧みに利用し、如何にも真 聞いて大に厳責し、牢獄に下し、或は家宅を没收し、追放などして君臣相爭ひ、一合戦して五人 ないであらう。 度の情を見せ、 故に此者に事ふる事世人能く知る故に、君臣密談の上にて、併せて臣大なる咎をなし、君之を 疑の無きやうにして敵の方へ出仕を望む時は、敵も事ふる事を許さずといふ事は

**興を竹澤有京亮が討つて謀つた事、又は赤壁の職に、吳の孫權の臣、貴蓋が苦肉の謀を用ゐて途** り攻めさせて、城陣の内より放火するか、鬼角其の時の「宜」に從つて事を爲すのである。新田義 來の度に味方の人將方への敵樣體萬事通知し、時到らば、敵將を討つて退くか、或は味方に外よ 人々の好む道を以て敵の腹心に収入り、或は敵將と密談し、味方へ忍び入り放火などをし、其往 に曹操の大軍を襲殺した事など之に類したものである。 かくして敵のほとなり、後色々の忠節ぶりを盡し、老中出頭人等を種々財資をもつて賄ひ、

## 敵中へ潜入

### 陽忍の板―近入りの事

き事ではあるが、止むを得ず此術を用ゐるのである。 た遠入りの術を行ふに如くはないのであるが、すでに近々と對陣の時は、用心嚴しきに囚つて危 り能く謀る者は、未だ兆はれさるに謀るともいふ通り、戰爭狀態にならぬ以前に於て、前に述べ 近入りとは、敵と對陣して戦争狀態の時、陽柳を以て忍び入る作法を祀したものである。周よ

く事。栞子曰く、 内縁の人の筋目、何れの國里の者で、如何樣なる家業であるかなどに至る迄、彙々能く知つて置 者、使番、門番等の姓名又は居宅の在所迄能々尋ね問ひ置く事が肝要である。其外右の衆の一族 (一) 敵の城陣の核體は言ふに及ばず、敵方の老中、物頭、奉行、近耆、又は出頭人、 或は軍奏

の左右調者門者含人の姓名を知るべく、吾が間をして必ず之れを案め知らしむ」 「凡そ軍の撃たんと欲する所、域の攻めんと欲する處、人の殺さんと欲する處、必ず先づ共守將

に變じて忍び入る時の用ともなり、三つには、讒奸を構へ、敵方を賺問するにも用ゐられる。若 し之を知らざる時は、計策を立つる基本もない事となる。 と。此の如き事を知る時は、一つには時の智略の用ともなり、二つには其親類方よりの使など

# (二) 「右の様體を問ひ知る術の事」

者、樵夫等に便り。宜き計略を以て間ひ定むるが宜しい。故に矢立を懐中して聞くに從つて諧き **祀し置くのである。若し知らざる時は、敵域近邊の市人、百姓などに能く問ふべく、** 留めなくてはならぬ して敵攻むる時か、或は瓦に他國にて對陣の時は、敵の城陣に近い山村へ行き、敵方の草苅りの つて居る者が、叉は敵方へ出入りする出家、商人、座頭、猿樂の靴に兼々近づき問ひ、逐一書き 前條に述べた様な事を知る爲には、どんな方法を取るべきか。夫には、敵方を背いて浪人とな 义味方施城

(三) 「我が在所を偽る爲に他國の原俗方言迄を能く識るべき事」

所の他國の邑里を、自分の在所であると僞るがよい。 み不容を爲すものである故に、共國風や方言を能く! 今若し自分は伊賀甲賀の者であるといふならば、敵は用心する事とたるから、能く知つで居る 併し共風俗や言葉が合はぬ時は、敵愈々怪 一知つて置かなくてはならぬ。

(四)「諸國の城主領主等の印形を持ち行くべき事」

此事は上段に己に述べたのであるが、近入りの徳に専ら用ゐる事があるから、爰に再說する。

(五) 「假の妻女を連れ行く事」

者し連れ行かざる時は、旅中に之を求める事。

言語など、初めから能くく~考へて行はなくてはならぬ。 (六)凡そ忍術は、何れも同じ意味ではあるが、別して、 陽忍の近入りの場合には、 敵の動作や

(七) 『近入りの時は満更に合圖、約束を能く定むべき事」

約束といふは、 る。しに敵の城内に忍び入つて放火しやうとても、右の如き合圖なくしては、成功しないのであ 凡そ合圖といふは、夜は飛脚火、入子火、一町火等の類、又造は、狼煙、旌、貝などである。 合圖を見た時、大將、鼓を打ち、凱聲、鐵砲の夥しくして、攻むる事の契約であ

3

## 敵陣屋へ忍び入る時の用意

- 師り、 入れ、 張番、夜廻り、或は篝火番等の姿に變じ、機を見て忍び入る事。 同じ形の提灯を作り、翌日の夜、之を懷ろにして敵の陣屋近くへ行き、手早く共れに火を 敵が陣屋に居る時、忍び入らんと思はば、前夜潜かに行きて敵の提灯の紋を能く見届けて
- 共餘の者は敵の出づると片五ひに敵陣に忍び入る術」 「物見の術を用ゐて、敵が夜討に出る事を知つたならば、 一人は共旨を味力の大将に告げ

ある。此時には忍び入るに三つの利がある。 は敵將に近き茂林、深華の中に潜んで敵の出づるを待ち、敵が出たら、片互ひに城内へ入るので あるので察せられる。又は小物見や、族差物の動亂の體などで察せらるゝものである。其時忍者 の嘶き吹ゆる陰又は例になく柏子木の音もなく、夜脊夜廻りの成めの磬も聞えず、凡てが靜かで 凡そ敵が夜討をしやうと思ふ時は、城内が平日と遠ひ、火の光りが多くなるとか、 又は大や馬

却て敵に謀らる、事を考へない。故に此時忍者の來るべしとは夢更ら知らずに居る。 一には、凡そ夜討は敵の不意を計る事故、潜かに城を出づる事とて、兎角敵を謀るのみ考へて

二つには、夜討川陣の時故、事繁多にして遠たとしい爲に、心取紛れて微細の穿鑿迄は肩かな

以上三つの利有る故、敵の合詞を知らなくとも、勞せずして思ふま、に忍び入る事が出来る。 三には、城門を出入する者が多いから、どのやうにもして忍び入るに便である。

者少くして敗るゝ道理。故に此の參葉の術は近入りの最上極秘と言はれる。 且つ城中の敵が少ないから、第一放火し易い。其虚に乗じて却て味方より及むる時は、敵方拒ぐ

(三) 「姿を變じて賤卒となり、或は離れ行く術の有利な事」

で、都識な時には、却つて賤率が怪まれる。兎角時宜を祭して機に臨んで行はなくてはならぬ。 人の目に立たす、心を惹かぬものである。故に忍び入る事も容易である。但し敵の陣中城中無事 の故、必ず敵方に見咎められる。故に紛れ忍には、賤卒と姿を變へるがよろしい。賤卒雑兵は、 凡そ姿を疑じて賤卒となる術が、何故に有利かといふに、甲冑を着た立派な上は人目に立つも

藤が、腹卒と姿を變する術を知らぬ不覺の結果である。 れを竹中久作といふ信長の家來に見附けられ、組伏せられて首を取られたとある。是などは、遠 げて、敵将織田信長の勢に粉れ入り、信長と差違へて死せんものと志し、陣中を駈け廻つた。そ 近江國姉川の合戦に、朝倉義景の臣、遠藤章右衞門といふ者、日に立つ甲冑を着し首を提

入る事が出來るのである。 れ易い。一人々々離れて行く時は、見咎めらる」者があつでも、仲間の中幾人かは妨げなく忍び と、其處には人將が居るのである。义雕行の術の利といふは、一連になつて行く時は、見咎めら **尙ほ、こんな事の爲に、敵將の馬印を常から能く見識り置き、又人敷の因く集つた虚へと志す** 

#### 水月の術

(一)「敵城から、夜討か遊合戦を仕かけて引退く際、之に附入る事」

刀合や槍合など自ら刀槍を揮つて闘ふ事よりは、奪る方々に走り廻り、敵の合詞、合印などを開 整夜を限らず敵が軍を出し味方と入胤礼職つて、共後で敵が引退く時に當つては、忍者は、太

き付け、又は見付ける様に心がけなくてはならぬ。

大勢を引入れ、主将が其後から入つて一擧に敵を攻むるといふ計略である。正成が赤坂の城で湯 所謂擬印を使用した謀書を作製し、潜かに行きて後詰めすべき由、 敵の後詰めの兵が入るべき筈である。斯らして置いてから、右後詰の大將の使者であると許り、 (二) 「主將と契約の上、餌を以て敵を誘ひ出し、參差術、水月術等を以て忍び入る事」 凡そ餌とは、香や餌を付けて海川の魚を釣る如く、出でぬ敵を誘ひ出す術である。 一には城を攻むる時、之を三方から攻めて、一方は空けて置く。すると、そとから龐に乗じて 日限なども定めて歸り、常日の夜に入つて牛馬に似せ荷を着けやり、自らは馬子となり、 又は兵粮等を遺すべき旨を申

にし、敵を城中より誘ひ出し或は参差、水月の術を用ゐるのである。 は似せ旗似せ幕似せ兵粮等の事。右の如き術を時と所の宜しきにしたがひ、敵の意の應じたる様 二には、味方が最初に攻寄するには、日暮時を選んで進み、敵域に近々と陣を取る事。 味方小勢出張の時は夜軍の事。四には、味方小勢出張して平坦な地に陣する事。五二

後を降参させたのも此の術であつた。

り暮ね問ふとき、心轉倒して間違つた事を口走らぬ様にする事。 **尙ほ右の如くして零差、水月の術を以て忍び入る時、專ら用心すべき事四ケ條ある。** 一は、敵の城陣の中、東西南北にて迷ふ時の爲に、心あての人をしかと識り置き、若し敵方よ

二には、敵の合詞を忘れず、合印を失はずして敵の作法に陥ひ、敵の詞に隨ひ行ふ事肝要であ

ある。合闘を揚げる事が手遅れになると、災禍が出來るもの故、早い程宜しい。 三には、 人の少き地で合闔の煙を早く揚げて、忍び入つたるしるしを味方へ告ぐる事が肝悪で

本差出せば、自分の委は消えて大蛇や大鷲に變するなどいふ、よまよいごとを忍術の本體である 心理的方面は、永助に異る事がないのである。温古知新の要を能く考へなくてはならぬ。指を一 種の用意は、當然必要なものと思はれる。能くいふスパイ戦術、軍事探偵術も、形とそ異れ共の 忍術の要諦を説いたものである。つまりは、間牒術の本體であつて、営節の軍隊に存つても此の やりに思ふのは途方もない誤りである。今日新聞紙上にさへ、外國のスパイが邦人の婦女子を手 以上の他にも、いろく〜の忍び入り術が工夫されてある。何れも人心の機微を穿つたもので、

して工夫した忍術の心理的分子は、今後益々之を研究しなくてはならぬ。 イが、何れだけ多人敷入つて居るか知れない。スパイ衡即ち忍術であるから、古人が心血をから **た入れて、軍の機密を答まうとする配事が現はれる位であるから、況んや未だ暴露されざるスパ** 

家に入る方面である。當節窃盗、强盗禍類々たる場合、十分に参考となるべき用心である。 べて見やう。前述したのは敵の城中や陣中へ翌び入る場合であるが、之からは陰忍を以て他人の 右の他、 近人りの術が有るが大體に止め置き、次に陰忍の法として、家忍の術の質例を少し述

### 陰忍の術- 家忍の事

の艀所を容易に知りがたいのである。その爲に彼是と疑ふ中に時刻移り、反つて敵に悟られて、 きなり刀槍で咎められる様な事はないのである。併しながら彼を知り己を知り百戦殆からすとい 一旦忍び入つても益なきに終るものである。 ふ位で、先づ共家の案内が解らなくては、仕損する事が多い。 且又、忍び入つても、 他人の家へ忍び入る事は容易である。城中、陣中と異り、戦争狀態でもないのであるから、 日差す敵人

行つて見て考へ、歸りて後我が紅中の者と談合して謀略を定め、合詞、合印を究め、若し仲間が 分散した時には、落合ふべき場所迄定め、萬遺漏なきを期して後忍び入る事である。 置かなくてはならぬ。共上、共宗の近所へ行き、餘所ながら見計ひ、亦姿を變へ假裝して共家へ てはならぬ。更に叉敵の智恵の深淺、平生の心がけ、嗜好趣味、家内の男女の名迄委しく知つて 或は寝殿或は門戸の開閉の難易、錠や掛け金、樞、尼差などの品、又麻鳴りなど仔細に知らなく 故に忍び入らんと思はゞ先づ敵の屋敷門口の榛子、或は道路の廣狭、曲直、家作り住居の榛子

扨て、次は家人の熟睡を計る事。

#### 四季辨眼大要

#### (二)「客の事」

る、殊に中春から末は愈々暖かになるから萬民眠る。 春は天氣暖かに長閉なれば。人の心もとけて長閑に悠々として、身體だるく草臥れるものであ

(二)「夏の事」

は温りも増し涼しくもなり、依て人の眠りも深いのである。 凉しくなるもの故、人の身體も安樂となり能く眠る。右の心得故、雨などしよぼしよぼと降る夜 である。故に夏の宋は人が熟眠する時節であり、殊に夜の亥の時刻(今の十時から十一時)から **尙以て短く、共上夏の末は土用となる。土用は土の司である温濃の氣が行はれる、凡そ人の身體** が燥く時は眠り少なく、濕る時は眠が多い。大體老人は眠少く、若者は眠りが多いのも此の道理 疲勞を催す事が多い。且つ夏の末は夜に至つても蒸し暑き故、宵より早く眠る事も出來す。短夜 夏は葬至つて長く、夜至つて短かく、中にも五月後から六月中は、糞の炎熱甚しい。故に人は

#### (三) 「秋の事」

り、加へて靠短く夜が長いから、旁々眠りが少ない。されど七月は稜暑とあつて、大略夏の末の りが少ない。時季冷かなれば、人の身體筋肉迄呆くなつて、草臥が少い。隨つて精神も怯かにな 秋は金の氣で、燥氣が行はれる。故に草木の薬凋落する。前にも述べた如く、 人が燥く時は眠

#### (四)「冬の事」

事が早い。右春夏秋冬の定法である。されど睡眠の厚薄は人にも依り、 冬は水の氣故、至つて寒い。身心共に堅固で草臥れ撓むといふ事がない。故に眠つても覺むる 時にも依るものである。

# 年齢と心行とにより眠覺を察すべき三筒條

# (一) 「老若肥瘦に依り眠覺を察すべし」

眠りが多い道理である。瘦者は濕り少なく、肥者は濕りが多い。 **老若の異る處である。此の老者の心持を以て論する時は、大體痩せた人は眠り少く、肥えた人は** いふと、四十歳以上の人は右に當る。者い人は氣盛なる故、夜更けて朝に至つて能く眠る。是れ 大體老人は夜半迄眠り、夜半過ぎ八ツ七ツ(三時から四時迄)から醒める事が多い。 凡そ老人は身體に、温ひと啖氣とが少くして燥き冷がある故、睡眠が少ない。人にも依るが、 年の具合で

## (二) 「心行に依て眠覺を察する事」

も自志を聞さぬ者は眠り少ない。又行機不正にして慢初めにも平臥を好み。 大體心欲く急はしき人は睡眠が少ない。又心暗々として悠長な人は眠りが多い。行儀固く少し 自惰落な者は眠る事

好み、大酒食、夜食を好み、淫慾深く遊興を好み、毎事隨意に任ずる人は能く眠るものである。 蜉亂を慎み、萬事覺悟ある者は睡眠少ない。眠りても覺むる事が早い。平生嗜みなく、夜更しを 深い。平生晴み強く、臥するにも帯を解かず、衣類を薄く着て寒さを脈はず、大酒人食をせず、 ○二)「心安樂なると苦恵なるとに依り眠りに淺深あり」

の淺深を知るの大要であつて、人の寢込みに乗じて忍び入る者に取つては、能く研究しなくては 者は夜を眠る事少く、諸事藝能の心掛けのない者は、夜を能く寢るのである。右は人に因り眠り 最愛の子女を亡ひ、久親兄弟を失ひ、恵多き人は眠が淺い。又學問でも藝事でも、真に之を好む 心に物思ふ事もなく、安樂なる人は能く眠り、父何事にても物を苦にする事多く、或は

#### 逢 犬 術

「犬有る家に忍ぶ術の事」

凡て忍び入らんと思ふ家に、犬ある時は、吹ゆるにより入り難い。之に入らんとすれば、先づ

二三日前夜、焼飯一つに馬銭一匁をまぜたのを犬に與へて、之を取除く工夫を要する。この馬銭 を加へた焼飯を食ふと、犬は死ぬといふ秘樂である。

#### 歩法の中座さがし

「座さがしの事」

二寸程かけ、共鞘にて探り、人の當るを試み、當る時は、直ぐ鞘を突き外づして切り付くるので ある。此術は、下緒の七術の内の術であるが、敵の家を歩む時には是非用ゐるのである。 ふのである。共法は座の左右の端を何れなりとも、時宜に應じて歩き、太刀を投きかけ、物を一 今敵の家内へ忍び入り、敵人が我を知つて簡中に身構へ居るかも知れぬ時、此の座さがしを行

#### 除影術五箇條

(一) 「日光の光面を避くる事」

月の光は外から内へ差込み、火の光りは内から外へ差出る。故に月夜に忍び入る時は、心ず月

る様にすべきである。 ら屋外の物を狙ふ時は、火の光の外へ差し出てある所からせまつてはいけない。月光と反對にな の方を歩行してはいかぬ。例へば、月が東大にあれば、東方を除いて他方を歩行する。义家内か

# (1) 「風上を除いて風下を歩行すべき事」

くてはならぬ。風下を歩行する時は、敵方の事は、能く聞え、我方の事は敵へ聞へず、大利があ を敵が嗅ぎ付ける事がある。又敵方の物音を聞き、敵が眠つて居るか否かを知らうとしても自分 が風上に居つては叶はぬ事である。故に止むなくして風上を步行する場合には音せぬ様に波めな 敵の風上を通り、又は風上に居る時は、此方の物音を敵が逸早く聞き付け、又火繩の匂ひなど

# (三) 「風なき時の軒の竹籔を避くべき事」

但し風吹いて騒がしい時は、竹籔を歩行しても苦しからず。

(四)「日焼けした薬、草の中、等を避けよ」

但し、雨の夜、或は夜更けて露の浮ぶ時は、草も藁も鳴り音がしないものである。

### (五)「水の動きを脈ふべき事」

て、共れと気が付くのである。右五ケ條は忍者注意すべき事である。 凡そ溜り水を渡る時は、渡る處が敵から見えないとしても、浪が立つ故、敵は其の立つ浪を見

# 忍び入るべき夜の事八箇條

#### (一)「祝育の明の夜」

らば、共夜猗ほ以て忍び入るに宜しい。此の夜は悦びの心計りで、戒めの心が、少ないものであ 脱言の夜は酒宴凱舞などで夜更かしをするから、八ツ(今の午後二時頃)の時分に埒明き暖た

#### (上) 「病後の夜」

である。其の虚に乗するが宜しい。 或は大事の急病を患ひ、共病が癒つた夜、叉は瘧の間日などの夜は、敵家の者能く眠つて居るの 其家の主人、妻女、子供など思ふて久しく夜詰をし、一旦快氣有つて家内の人氣を覧げた夜、

#### (三)「遊興の夜」

**考を要する。茶は人の眠を妨げる。** て居て、後寝たる夜は能く眼る道理故、 川待など何事にも遊興ありて、子及寅迄(今の午前一時頃から明方迄)起き 其の虚に乗じて忍び入るが宜しい。但し、新茶の時は一

# (四)「隣家に火事又は珍事有つた明の夜」

前の夜に隣家に火事喧嘩其他何か人事の有つた時は、其近邊迄眠る事のなく、其上草臥れるも 明の夜は能く眠るものである。其時能く虚實を見計つて忍び入るがよい。

#### (五)「許請券役の夜」

炎熱なる時は、爛々草疲れて方角もなきもの故、是等の時には必ず忍び入る事を得る。 は其家へ忍び入るに好都合である。旅などは、能く草臥れ能く眠る道理である。殊に春夏の長閑 普請を爲して終日肝を煎り、或は何事にても心勞し、又は遠路へ行き歸つて、草瘻れ寢たる夜

# (六)「愁襲事の有つて後の二三夜」

**考き親妻子を死なし、愁嘆して共砌りは軟き明かすと雖ども、看病の爲に草臥れ、心體疲勞す** 

現はせるものでない、各自能く考へる事。 あるともないから、尙ほ以て能く眠る道理である。又愁事の有つた共日の黄昏の時は、人々ざは さし集ひ、繰音を育ひ、容は久しく起きて居るものである。さりとて其身金石に非されば、夜中 つき諸事吟味が強いものである。紛れ想びには好都合である。但し其間の虚實の見樣は逐一書き 八ツ頃よりは熟眠するが常である。況んや其家來の者又は寄り合つた者共は、根本から心に愁が るから、其二三日の夜は大體能く眠る。殊に愁嘆の事あつた家では、一七日の間は、一族の男女

#### (七)「風雨の夜」

は暖か故、人身安樂にして眠りが深いものである。此時忍び入りの好機である。是を雨鳥の術と いふ。雨鳥は風雨の時に出づるものである。雨の夜に忍ぶとも笠など被る事は無用。 風雨の夜は物音が聞えない。故に古から風雨の夜を忍びに用ゐた。且つ雨の夜は夏は凉しく冬

#### (八) 「騒動の夜」

者があり、或家へ忍び入らんとして日の暮方に共屋敷へ行つて見た鳥、大庭に薪を澤山積んであ 凡そ敵家の近傍何事か騒動ある時は紛れ入るに宜しい。昔、湯船の里に、久保右衞門といふ忍

がす、それを共ま、衣の袖で槍のしほくびを握つた。 持出して下から天井を突き廻つた爲め、久保右衞門の額の眞中に刺さつた。久保右衞門少しも騷 家人一人眠らずに居たのが此物音を聞付けて怪しみ、主人を起して右の由を告げる。主人は槍を り、部下共の少し後から薪を擔ぎ、打紛れて內へ入り直ちに天井へ上り、持つた薪を引擔いで伏 して居た。夜更け人辞まつた時、頃はよしと起き出てんとしたので、薪が鳴り竹も鳴つた。此時 家中の男女此の薪を手々に取入れ、天井へ梯子をかけて上げた。久保右衞門は、これ幸ひとげか つた。彼れは先づ此の薪の間に隠れて内の様子を窺つて居ると、 折柄急雨しきりに降出したれば

家主は棺を引取つて言ふには、

巳に袖で拭ひ取つたから血が少しも付いて居ない、扨ては人間では無かりし。 何か手答へがあつた。併し人間ならば槍に血が付くべきぞと、火を點じて槍を見たけれども、

衡門と呼んだ。總じて最初から思ひがけない事でも、時の宜しきに從ひ、氣轉を出すが忍者の肝 從四五人を刺し殺して立退いた。其の傷が癒えて後、額に穴が殘つた爲に、諸人は彼を穴久保有 とて家主も下人も安心して寝て了る。久保有衞門はやがて天井から下りて來て、家主親子、主

要とする所である。

る。風雨、闇夜に限らず、共變術敷の趣に依つて用ゆるが忍びの妙意である。 れは易々と入り込み家主を刺して本望を遂げたといふ。總じて忍術は、變を用ゐる事を第一とす 居た。然るに雨傘に雨の常る音を共変の番人が聞き付けて、聲を揚げて追ひ出した。其騒ぎに彼 夜に傘を差して忍び行き、仲間に傘を差させて雨滴れの落ちる所に置いて、自分は襄日に忍んで 又雨夜の事に付いて一場の談柄がある。昔、一人の忍者が、仲間と二人で、用心厳しい家へ雨

### 必ず入るべき四筒條

(一) 「返口より入るべき事」

凡そ與口より忍び入るに、共得が六つある。

一には、凡て人の家屋敷共に、表には要害を能くすれど、奥手の要害は表口程丈夫にして居な

Vo

二には、奥日は人の出入りも寡きもの故隠れ易い。

三には、表口には否を置くも、異は心易く思ふて悉く油断する事がある。

四には、裏口には、旦身を隠す處もあるものである。

て油断して居るが常である。随つて垣や掛鐵も締りを忘れて寢る事が多いからである。 裏口の戸は表口より弱く、掛け鰻も粗末なものが多い。且つ家人も裏口は心安く思う

である。日敵の臥所へも近い。 √筈である。裏よりは奥へ近いから、戸を開ける事も少なく、旁々以て見咎めらる、事少き道理 六には、表口より奥へ入るには、遠くして且つ幾つも戸を開けて入らねばならず、見付けらる 故に裏手から忍び入るを隠忍の常法とする。

### (二) 「奥より口へ入る事」

右の如くして真手から共屋敷中へ入り、敵家の奥の寝所へ共儘入るに、共得三つある。

が出來る。 には、 上の條に記せる如く、裏口からは戸を幾重も開けずして、直ちに敵の寢間近く入る事

は、鐘、掛金をば外して入るだらうとは、敵の思ひ付かぬ事である。 二には、敵若し思ひの外なる處に臥して居る事ありて、其場所を尋ね様す時、奥口から入る時

三には、奥口から行けば、若し敵が眠らずに居ても、怪まる、事なく咎めざる道理である。

### (三)「表よりは座敷よりの事」

の言ひ傳へである。 ら入るがよろしい。何故ならば、座敷の戸は一重で、其内は大抵襖か障子になつて居るから、た から入るにも自由である。故に襄口から忍び入る便りのない時は、座敷から入るべき事、占から が減多にないから、基處から奥へ通ずる戸のしまりが強くて入りがたい時には、一旦退き出て外 び人る事は易い。座敷は己に家の内故、奥へ入る口々の締りも少ない。又座敷には家人が寝る事 とへ掛金や尻差の用心があるにしても、何れかと言へば開けよいものである。つまり座敷から忍 凡そ表口から忍が耶は悪いに定まつて居るが、併し、裏手から入るべき便りなき時は、座敷か 但し之も場所にも困る事故、一概には言へぬ。

### (四)「窓、榛の下、走りの下」

ある。又水流槽の下などは入りよく出來で居るから、戸を開けて入るよりは有の箇所から忍び人 して入るに易い。又様の下の犬防げの處は大抵手輕に出來て居るもの故、放して入る事が容易で 凡そ家内へ入るに是等の處は適當な場所である。第一地下窓、連子窓は或は切り入り、或は離

る事、之れ隠忍の常法である。

#### 陰形術五簡條

# (一)「初めて屋敷と家内とへ入りたる際家の事」

黄昏時の人面も聢と知れず、諸人のさわつく時、紛れ入つて右の隱れ所に一先づ匿るゝ事もある黄語 先づ隠れて家内の隙を窺ひ、 らなくてはたらぬ。叉家内へ入りたる時は庭、天井、大釜の下、中床の下、或は諸道具の間に一 植ゑ込みの中、材木、薪などの有る何かの物陸に一先づ隠れて、よき時分を窺ひ、家内へ忍び入 初めて屋敷の中へ入りたる時は、言ふに及ばさる事なれど、雾隠、榛の下、竹木の茂りたる所 人の眠りを待たなくてはならぬ。屋敷へも家内へも、忍び入るには

#### (二) 「観音隊の事」

總じて何れの近邊へなりとも立寄り、袖にて顏を隱し、目ばかり少し出し鼻息をもせず、息の敵 観音隠れといふは、敵の番人が廻る時少しも騒がず、壁、垣等、又は植木、材木、薪木など、

かして見付けらるい事がある。 くから、却つて足の音や息ざしの音、或は物に行き當り、或は摩芥などを踏み、彼是れと身を動 の隠れ方にて利を得た例が多い。此理を知らさるものは、敵の來ると見て直ぐに逃げんとして動 方へ向けて立つて居るのも宜しい。此の如くする時は敵は見付ける事がないのである。古から此 へ掛からぬ樣にして少しも動かず、隱形の呪を唱へて立つて居るを觀音隱れといふ。又、背を敵

#### (三)「鶉隠れの事」

隠形の呪を口内に唱へ居るをいふのである。此際決して敵の方へ前を向けて仰向に伏す事勿れ。 脱み伏すに 五徳あり、仰向に伏すに五損あり。 鶉隠れといふは、手足を屈し首を引き込め、物の近所へ寄り、寒夜に霜を聴くが如く俯伏し、

し伏す時は、顔の色が見えない。故に敵が見付ける事がない。是れ一徳である。 一には、敵の方へ顔を見せ仰向に伏す時は、面が白々と見ゆるものである。既になりて顔を隠

敵に開かるゝ道理である。是れ損である。又踞になる時は息ざし弱く、息の音も低いから、聞ゆ。 男は陽なる故、既するは順なり、仰は迎である。仰はいきれ出て、息ざし荒くなり、

る事がない。是れ徳である。

三には、人の息を我が息と通する時は、必ず人に知らるゝものである。故に仰は損、賭は徳な

もの故、見付られざる和がある。故に損徳の差がある。 四には、 仰向に伏す時は、身體約やかならずして廣がる。之に反して、窮は身體約やかになる

るならば、此術を爲して拗強く隱るゝがよい。 き隠場所ならば、废胸を据ゑて忽んで居るも宜しい。況んや敵が火をも持たずに夜廻りばかりす 頭頭を隠して伏するがよい。若し敵が怪み火を以て見るならば直ちに逃ぐるべじ。それとも、能 體も動き忽ち見付けらるゝ理りである。若しどうでも仰向に伏さなくてはならぬ場合には、袖で は敵見ゆる。然れば必ず臆病の氣出で、敵の見付けざるに早く逃げんと思ふ心の驚き動く故に、 五には、路向きに顔を隠し伏す時は、敵見えざる故に精一の氣、鐵石の心あり、仰向に伏す時

は此の事をいふのである。右の如くなれば、身心石の如くなり、敵も之を、石かと思ふ道理であ 昔から、此術を以て隠れすました事が少くないのである。伊賀の忍者は、石になるとの評ある

き抜いたけれども、忍者は少しも動かずに居たから、夜廻りの者、 け入り、鶉隠れの術で伏して居た。夜廻りが、堀底の忍者を朧ろに見付けて槍で突いた。腹を尖 る。昔、忍者が或る城へ忍び入り、一息入れて居る處へ夜廻りが來たから、やがて空塀の中へか

「扨ては人間ではなかつたそうな、動きもしない」

と言つて共権立ち去つた。後で忍者はそろ!)身を起し、共城に火を放つて焼き立てた。

(四)「敵に氣付かれたる時の方便三つあり」

一に物真似の術、二に偽言を私言、二に逃走の術

物鼠似の術といふのは、敵が物情を聞き、胡散なりと枕を上げて聞く體ならば、犬猫のいがむ

聲など真似て、犬猫なりと思はす事。

Å, いふ事僞言なる故に、敵は共言を實と思ふ様に工夫して私語するのである。是を陰中陽の術とい に居つても内なりと敵に思はする僞言、或は敵の後に味方の者が居る樣にする場合。練じて我が 次に偽育を私育するといふのは、家内に居ても、塀の外に居ると思はする偽言、或は壁より外

で曰く、 ると、やがて此方へ近ちく足音がする。忍者之を聞き其儘穴から出て居た、番の者穴の近く迄來 て、忍者がモー度穴から入る處を一突きと購へ居る體に覺えたから、忍者はそこで、僞言を構へ の鳴る音などした。いよく〜實否を聴かんものと、忍者は寒夜に縮を聞くが如く靜まり聞いて居 の模様を親ひ見る處に、彼の番の者目を醒したりと見え、窃かに息さしの音、骨筋の鳴る音、床 い。依つて閾の下の土を鋤で掘り取り、穴をあけて、今や入らんとして頭を穴より差出し、 えない。忍者は時分はよしと思ひ、戸を開いて入らんとしたが、差金間くして戸は容易に開かな て奥の寢間に寢て居るので、忍び入るべき隙もなく、久しく番人の眠るを待つて居た。丑の刻、 (今の二時より三時) に至り、草臥れて眠りたりと覺えて、しん~~と靜まり其上火も消えて見 告、「人の忍者が或る家へ忍び入り、其家主を討たんと狙つたが、用心嚴しく不寢の番を置い

ら入る事としやう」 「番の者が目を覺ましたらしい、此處からは入れない。いざ疾く爰をば立退き、奥の物置の方か

といふ。そしては、仲間の物言ひらしく、

「いかにも尤もである、いざ参らう。其上で、一同は物量の戸を明けて入るがよからう」 と、仲間の假聲言ふ。番人之を聞いて属言とも知らず、

見ゆる。夫を待受けて討取つてやらう」 「扨ては忍者人勢と見えたり、濫りに追ひ立てゝは叶ふまじ、然らば與より大勢で入るつもりと

火淋しげに點つてあり、家主は己に起き出て、身繕ひする處へ忍者するくしと行き、 くも察して、先刻掘つた穴からする!~と入り、家主の寝間を搜して行くと、折から、 と考へ、密かに行つて主人をも起して此旨を語り、奥の口で待つて居た。其の有樣を忍者は早 有明の燈

「急ぎお出あれ」

燈火を消して逃げ出した。番の者が之を聞き、 と私語いた。家主はそれを味方の番の者と心得、更に警戒もなかつた處を忍者は、其儘刺殺し

「狼締あり出て合せ!」

百雷鉄を共家の近所の竹林の端に据ゑ、火を付けて退いた。追手の者は此の雷音を聞いて驚き、 と襲を揚げる。家内の者はいふに及ばず、隣家の者迄も出て來た。忍者は策て企てたる事故、

「扨ては、敵が大勢此處に出て鐵砲を打つと覺えた。之はどうしたものか」

は竹林を守つて夜を明かし、翌朝、敵籠り居るかと仔細に搜がしたけれども、百雷銃のみ殘つて と、五に罵り騒いで居る間に時刻移り、共間に忍者は一里餘も逃げた。一方追手の者共は具夜

「扨ては愈々謀られたか、口惜しい」

とわめいて各々立退いたといふのである。

刺殺すのである。 き出でた時のやり方である。若し共の起き出た者が當の敵であるならば、戸の側に待居て直ちに は一人を逃げさせて敵に追はしめ、一人は奥へ入るのである。但し、是は敵の郎薫番人などの起 が追ふて出た後、自分はいよく〜奥へ進み行き、狙ふ敵を討ち取るのである。又、二人入つた時 の時は其億逃げて戸を出た鳴音をさせ、戸の外へ出た様に見せかけて、其實は家内に止まり、敵 三に逃走術といふは、己に其の家に忍び入り居る時、敵が見咎めて起き出でたらば、 此方一人

(五)「敵に追討されるか、又は對陣しても我れに利なしと見て退散する時の方法が八つある」

際、狐隠の事。 變する術、大青術、六は珍事出來と呼んで閉門する事、七は門有 |閉塞1呼||対出御||之術、八は狸 は狸退き、二は百雷銃退き、三は燕黎時き退き、四は木石を卑き水中へ抛つ術、五は追手に

ない。又追ふて來る敵と四五間も距離ある時は、門戶の脇、又は道側の少しでも身を隱すべき處 る敵に合ふならば、如何にも言葉を慥かにして、 ものである。敵我が前を過る事四五間ならば、やがて後へ引返して退くがよい。共時、後から永 へ暫時立命るのである。追ひかくる敵は、逃げる者が先きへ行つたとばかり心得、必ず先へ走る 腰を殿ぐるのである。敵が我を越しさまに斬る時とても、我は跪いて居ると、太刀の當る事が少 の脇を追ふ時は、跪きて倒れぬ位にする。敵は競ひ我より先きに行くもの故、非時太刀にて敵の である。斯くすれば敵は我に突き當り、暖き倒る事がある。其時此方より斬付ける。敵我が左右 扨て、一の狸退きといふのは、敵が急に追ひ出て已に後を切らる」と思ふ時は、跪き留まるの

あらう、急ぎ給へ」。 「敵は彼所へ逃げて行つた。一二人追つかけて行つた。著し敵が返して闘はゞ味方が難儀するで

此の術を狙退きといふのである。 と告げ、自分は横道へ退くがよい。古狸が犬に追はれた時、此の形を以て発るゝといふから、

と思ひ、そこへ寄り集ふから、其の間に脇へ外づして退くのである。 くとも、暫く鶏隱れをして居るに依つて敵に見付けられずに走り廻りなどする時は、軈て茂み藪 二に百雷銃退きといふは前に述べた如く、 或は人なき小屋長屋の近所へ行き、百雷銃を鳴らす時は、敵は其處に夜討の者が居る 追ふ敵との間十四五間もあるか、又は失よりも近づ

慮には足を舉げずに、足の裏を土から離さずに滑り歩む事が肝要である。 ものである。但し止むなければ退散の時に時く事もある。昔は竹養藜を幾つも糸につなぎ、退く が入る前に之を蒔いて置くのである。いざ退散となつてからでは、氣忙はしくて蒔く事が出來ぬ 三に養黎精き退きといふは、竹で作つた養藜を持ち行きて、退かんと思ふ路或は戸口に、自分 引き釣つて持つて歸つた事もあるといふ。自分では、其菱を踏まぬ様に注意し、 蒔いてある

げ落し、我の落ちた音を敵に聞かせて我身落ちたりと思はせ、敵が其處へ行く間に我は逃げ退か 四の木石を早き水中に抛つ衛といふのは、暗夜に敵が我を追ひかくる時、卑い水中へ木石を抛

ん爲めの謀である。

討ち果した。 た。其間に忍者は後へ戻り、奥の室へ忍び入ると、其家の主人が今の騒ぎを聞いて出て來る處を た。追手の者此石を聞いて、「敵は塀の外へ飛び出した」と感違ひをし、門を開いて、退ふて出 大石の有つたのを引擔ぎ、塀端へ、走り行き、かの石を拋げ、我は塀より北方に鶉陰れをして居 昔、一人の忍者が、敵の家の家來に見咎められて追ひかけられた。忍者は逃げざまに茶釜程の

風をして、我から人弊を揚げ、「夜討入りたり出合へ!」と寫り走る時は、敵も怪む心を起さな はずに潜かに逃げる時は却つて人に怪まれる。共際には少しも隠れんと思ふ心なく、陽に追手の 五に、計手に變じて大音を揚ぐる術といふのは、敵が我を見咎め、高聲に**騒ぎ廻る時**、 物を言

尚ほ此時一つの方便がある。それといふのは、例へば我西に退きながら「盗は東へ逃げたそう 羽織の表は柿色に、窶は薄鼠色に染めたのを著て、忍び入る時は柿色を上にして行き、追手 何れも東へ追つかけ給へ」と、人々に告ぐるのである。是を違の術といふ、此の如き時の爲

に紛れて逃ぐる時には鼠色を上にして着るのである。昔の忍者は斯様の術を爲して利を得たとい

ない」と。依つて門々で呼ぶには、 開いてあつた。忍者思ふ樣、「追手の者共を此の門の處で喰ひ留めさせて、心易く退くに如くは 慮、近間の者共がそれを聞き付けて出命つたから、忍者は急ぎ逃げ出した。宋だ智の事とて門は 穴に、珍事出來、 門を閉ぢょと呼ぶ方便とは、昔去る忍者が域内で窃かに狙つた敵を耐取つた

て油断めさるな」 「只今城中に喧嘩が出來た、門を閉めて一人も城外へ出さぬ樣、殿樣より御觸れである。相構へ

退き去つたといふのである。此方便は晝間か又は容などの門の開きある時、敵が迫つかけるのを と高壁に呼び走つた。番の者共は荒實と心得て急に門を閉ぢた。鬼角する間に忍者は、心易く

び行きて後、出る時門すでに閉ぢてあらば、門口で、 七に、門が閉ぢてある時、君俄かに出御と呼ばる術といふのは、 大身の屋敷又は城内などへ忍

「君俄かに何地へ出御あり、急ぎ門を開けよ」

と、聲高に呼ぶのである。或は、

「何地へ御使を承る」といふか、又は「大事出來、火元の檢分を仰付けらる」 など、言ふて門を開けさすもよい。其他、 臨機の方便もあらう。先づ出づる事を能く工夫して

人を撃つにも、先づ退く事を能く考へて後に行ふべきである。

後、入るべし。

端なる洞へ寄りて身を水中へ入れ、鼻と口ばかりを水より上へ出して、藻草を被つて居た。 狐隠れといふ。 みて逃げ去りがたく、獵師の見えぬ處に小川の淵が有つたから、狐はやがて共中に飛込み、 鐵砲で狐を射つた處、共彈丸確かに狐に中つたけれども、即死する程でもなかつた。狐は傷が痛 れ、向ばかりを出し、面に藻草、蓮葉、木薬などを被り隠るゝを狐隱れといふのである。獵師が だ宜しい。又、 腰る」を狸隠れといふ。此の如くする時は、大抵見付けられずに濟む。殊に葉の茂つた人木は茜 八に、狸は、狐隠れといふは、敵が人勢追ひ出でし、我身逃げ去りがたく思ふ時、木へ登つて 敵が追ひ出で、方々より人起り逃げ走り難き時、水の中へ飛込み總与を水中に入

ふ。昔から名將は堀の中の藻や蓮の葉などを取除かせ、柳を切つて少しも隠れ家のない様にした から出し、柳の葉を頭に被り身は水に沈ませて居つた。寄合ふた敵共は炬火を燃やし、堀端をよ 出た。夫れと知るや、其家の者はいふに及ばず、隣家隣町の人迄騒ぎ出して追つかけて来る。其 者今は選れ難く思ひ、傍の水堀の端に柳の茂りたるを見て其堀へ飛込み、柳の下へ頭ばかりを水 んと思ひ、湯殿の近邊に隱れて居つた。案の如く、敵が行水に出た處を難なく討つて、共尾敷を 夏の事故、敵は定めて行水をしに出るか、又は小便などに出るであらう。其時飛び掛り討ち果さ 昔、尾州名古屋の者が、或る大身の人に遺恨あり、黄昏の時分その屋敷へ紛れ入つた。折しも 1見廻つたが途に見出し得ずして退散した。彼者は饒方に堋を出て難なく逃げ去 つた とい

の者共は柏の木に人が居る事は畑らず、屋敷の内外を探ねたけれども、曲者の影もない。皆々家 他の一人はどろしたのか逃げ出る事が出來す、大なる柚の木へ登つて薬の中に隠れて居た。追手 き咎め、大勢方々から起き出でた。二人は危く逃げ出したが、一人は先きに塀の外に出たのに、 又狸隠れの方便を説明せんに、昔、忍者二人連れにて某家へ忍び入つた處、敵家の者が之を聞

低壁に促す。上なる者曰く、 心尤なく思ひ又立ち歸り、内敷の外から内の樣子を聞いたけれども何の晋もない。依て屋敷の中 内へ歸つて寝て了つた。然るに先きに外へ出た者は、仲間の出るのを待つても出て來ないので、 へ入りそろ~~裸ねると柿子の木の上に物音がする、扨ては此處に居ると氣付き、急ぎ降りよと

「先刻より降りんと思へど、柚子の針が身に立つて降りる事が出來ない」

下なる男田く、

「沙汰の限り臆病なる事よ、急ぎ降りよ」

忘れて飛び下り、二人連れになつて逃げ去つたといふ、是も智謀の一つである。 「曲者は柚子の木に上つて居る、方々出合ひ給へ」と高聲に呼んだ。柚子の木の男、 上なる男猫や~~と言つて降り得ない。その時、下なる男一つの思案を爲し、 刺の痛さも

#### 家忍人配り三箇條

こり「見張り」

く事、人いに思いと占から忍者の間に言ひ傳へてある。粗忽として同情なき者を見張りに置くと て、何の役も臆病で粗忽で同情のないものは悪いが、取分け見張りに、粗忽なる同情なき者を置 大損が三つある。 のである。此つ見張り役は、十分の武功者でなくとも宜しいが、唯落付いた人間を要する。總じ 今忍び入らんとする家に破ける長屋、部屋隣家など人の出命すべき道々毎に、見張り人を置く

圖を聞きも見もせずしてゐるに依つて、諸事の言ひ合せが無益となるものである。 一に、同情のない者は、忽び入りたる者の出て來るを待ちかね、らざつき歩き、 或は慌てい合

敵かと思ひて合同もなきに、逸早く逃げ去りなどするものである。 家内へ忍び入つた者が退散する時、合詞もかけず、敵かと思ひ過つて味力を打ち、或は

其人を選み、人々の氣質に應じて諸役を定めなくてはならぬ。即ち適材適所といふのが大れであ である。斯かる大損ある故見張り役は何者にても著しからず、いふは味方大敗の塔である。故に 粗忽にして不定なものである。之が爲に味方一同も迷つて、折角言ひ合はした事皆遠ひ亂れるの …に、外から來る敵方の者を味方と思ひ誤り、又外から來る味方を敵かと思いなどして、諸事

强才覺ある者の三十四五歳迄の者が、實行にも見張りに宜し。 老人は落ち着き功者であるけれども、励もすれば思案過ぎて機を失する事がある。唯だ生得の剛 る。人間の生れつきに依ると雖も、大體若い者は血氣盛んにして强けれど、粗忽不巧者であり、

#### (1) 「仕手の事」

戸口に付き居るの謀略が三つある。 合関役へ通報し、同時に外の合闘役の言ふ所を仕手添ひに通報するのである。又此際、戶口每に は、見張りの内一人が非家の土間或は仕手の者の居る近所まで行き、仕手添ひの者の下知を外の の樣子を通路人に告げ通路人の口を聞いて之を仲間の仕手に告ぐる役目である。通路人といふの 勇、謀、功の三つに達した者でなくては勤まらぬ。仕手二人共同が宜しく、一人は、家の戸を開 人を置いて見張らなくてはならぬ。 き、忍び入るべき所作を爲す。一人は敵の幕息其他隊を窺ひ聞いて、所作をなす者に告げ、义内 仕手とは仲間の中で、實地の仕事を引受ける者をいふ。凡そ仕手の役は、一大事の役なれば、 是は家内の者を一人も残さず討ち取る爲である。そこで此の

一は、地上八九寸の高さは、戸口に縄を横に張り置き、敵飛び出さば其縄が足にかくり倒ると

もの故、そこを討つ事。

一便、変を戸り句に蒔き、敵の足に踏み立たするのである。

三に、戸口近くに居つて、脇差で突くのである。總じて、家内條側などでは突くが宜しい。

(三)「合圖持並に合圖の印、鈴火の事」

ても氣が付かぬものである。故に家忍びの合闘に、風鈴、紙燭が宜しい。 が、非器が人に過ぎる故、家忍びの場合には具合悪い。風鈴の音は、小さきもの故、敵に聞かる 鳴物か、火光でなくてはならぬものである。夜合戦などには、提灯、太鼓、貝などで合闘をする 小事なく、又遠く間ゆるもの故、家忍びの合闘に適する。又紙燭の火は稍や青色を帶び、人が見 **に挿み付け、諸々の張り同勢に見せて合闘約束違背なき様にする約火である。總じて夜の合闘は** り、火とは紙燭火である。之に火を付け長き竹の先きを一尺程割り置き、合闘幾つなりとも其竹 で鉢巻をする樣た事をいふのである。次に鈴火といふは、合圖役の携帶する器で、鈴は風鈴であ 事を内へ通ずる役亡ある。合闘の印とは、分散した時、敵と味方と紛る」者故、一同に向き手拭 凡そ合闘特の役は、四方から見ゆる小高い所に居つて、鈴火を見て内の事を外へ通じ、又外の

#### 用心二箇條

# (一) 「駿間に有明を點すべからず」

依つて注意を要する。火の外に洩れぬ様に工夫すべし。又寢姿を見せぬ樣にすべし。 火を活け置き石に紙燭を備へ置くがよい。寝間に有明行燈など置く時は、敵に見すかさるゝに

### (1)「睡氣を拂ふ工夫」

としても眠り深いものである。睡氣の兆す時は冷水で顔を洗ひ、又なくば睡で耳を濡すがよい。 も少かいものである。第一に房事を慎む事肝要である。此の慎みがないと、身體が疲勞し、何ん 妄りに平臥せず、行儀堅くし、夏も蚊を脈はず、扇を使はず、諸事苦勞を脈はざる時は、 睡氣を拂ふには、冷水にて顔を冷し、又、身の勞苦を脈はず、寒くとも薄着をし、飽食せず、

#### 下緒利用七術

(一) 敵に帶を切られた時か、又は臥床中、急ぐ事有りて俄かに起きて帶の所在知れぬ時は、 1)

- の下緒を帯にするのである。是が爲めに下緒は八尺に作る。
- 帶を結びながら走る事も出來る。 人が取らんとすると直ぐ眼を覺す道理である。叉、急なる時は、結びたろ下緒を取り、首に掛け 〇二)族枕と言つて、大小の下緒の末を結び合せ、平臥の身の下に敷いて寢る。若し刀脇差を盗
- (三) 座操しの時にも利がある、座さがしの事は別項に述べてある。
- ある。 (四)塀登りの時、下緒を塀に投げかけて自分は塀に上り、下緒を手繰つて刀を取り上げる利が
- (五) 野中の際張りに利用する。
- (六) 人を縛る時に下緒を利用す。
- に下緒をからみ付けて鑓を取る術である。 (七)鑓停。之は下緒の先きに小刀を結び付け、刀を拔きて右に持ち、鞘を左に持つて、敵の鑓

#### 通路仕掛け六筒條

#### (一) 「脳拂ひ」

先きに細い竹を付け、横木が外れる様に作り、敵來れば外れて鵬を殴る。敵は暗夜の事とて、人 が居て臑を拂つたと思ひ退散するのである。 之は屋敷の内外とも、敵の忍者が來るべき通路に仕かける。杭を二本立て横木を結び、人竹の

(二)「釣押し」

に負傷せしむるもので、仕かけが種々ある。 是は、家の鴨居の上或は敵忍の來るべき通路に仕かけ、敵が戸を開くるや否や落下し來り、敵

(三)「菱蒔き」

敵忍の來るべき屋敷の外に、菱を蒔いて置く。

(四)「敵麓、我配の事」

から細縄を我が展問に引き結び、敵忍入る時は、鳴き音を酸せしめ、敵忍を動かし、

我は日を覺ますのである。

(五)「大竹箆の事」

P9

戸の入口に大竹を跳ね仕かけにして置き、敵忍の面を殿打するのである。

(六)「縄張り母立ての事」

置く、敵忍び來て其戶除子を開けるとも疊が重いから容易に開かね。 旅先きなどで戸締り不充分な時には、縄を張り、或は一方の鷽を上げて戸障子を此方に凭せて

# 武道精神の高揚

#### 忍術の練習法

忍が氣魄を要する。 忍耐強くなくてはならぬとしたものである。第一志操堅固で、心正しく、如何なる困難にも耐え については後に詳しく述べるが、忍術の忍は忍耐の忍たりとさへ言はるゝ位で、忍術者は極端に 何んの役にも立たない。そこで、忍術者の心身鍛錬といふ事が何よりも大切な事になる。鍛錬法 扨て、忍び入りの方法がいかに研究された所で、忍者其者の心身の鍛錬が出來て居なかつたら

ある。だから君國のため、戰に必要なもの以外は懿まねことになつてゐる。從つて忍者の子供である。だから君國のため、戰に必要なもの以外は懿まねことになつてゐる。從つて忍者の子供で る。即ち忍者と盗賊とは本質的に違ふもので、盗賊は私慾、忍者は大義のために術を行ふもので 凡ての忍術傳書は、最初に、先づ正心篇と言ふのを置いて。正しい武道精神の必要を説いて居

も心が大義を行ふに適しないと親が認めれば、衞を傳へないで、傳書を火中することになつてを 術を口傳する場合に他の人が盗師した時は必ず暗殺することになつてゐる。

ことである。 闘の如きは、頭に記憶するだけでノートすることが出來ぬから、頭腦の鋭敏は忍者として當然の 頭腦の鋭敏は六感の働きが鋭く、記憶力のよいことを意味す。なぜかといふにたとへば城の見取 體の敏捷の三つを要素とする。正直は忍者の精神的な必須條件で、逸賊と異なるととろである。 せた。そこで、其の適當な資格といふはどんな條件かといふに、それは、正直、頭腦の鋭敏、身 紀州流の村松左太夫が最初であるが、忍者はかうした便法を講じて御見得したものと思はれる。 人の間の者しか知らない。家老でもこれを盗聞すれば暗殺するおきてである。お庭番といふのは 忍者は非常に秘密を重んじたもので、城中から忍びとして派遣されることは、殿様と忍術者二 それで、忍者は、結婚なども、忍術者同志以外の人とはさせぬといふ建て前であつた。そして 甲賀ともに後繼者のない時、又あつても適當でない時は、他流の者を連れて來て跡をつが

#### 整息法ご歩行術

忍術を學ぶには、どくな順序でやるかといふに、生づ適當な候補者を得て、之を試験して見る

**に中水は下り渡を上の紙れ着はト** 

闘すめたを吸呼でん込き突を首

事であらう。 事であらう。 事であらう。

一周七

整息は忍びの第一に必要なものである。 息術を練習させる。之は鼻の先きに輕い綿刑を付けて呼吸させて、それが少しも動かぬ位静かに 息をするのである。よく次の間に入つて來た人が其の息使ひで察せられるといふ事があるので、 右の試験に及第した弟子に、愈々忍術の練習をさせるのであるが、其の方法としては、先づ養

だけ疲勞するから、稍や俯向き加減が宜しい。之れで一時間に四里、一日に四十里を歩くといふ のが忍術の定法としてある。其の速力は、 奥鶴に噛み、自分の足元を見ながら小刻みに歩く。顏を上に向けると、鼻腔へ抵抗が來て、それ 前方へ歩くのは普通の歩き方で、速歩の歩き方である。これには力紙と言つて、紙を八ツに折り くてはいけない。又は一反の布を襟につけて、その先が走つてゐる間、少しも地につかない練習 が、さらしても股が裂けないといふ練磨をする。以上三種の足の練習をして、それから歩行術に 基礎である。次に兩脚を一様に別いて尻を地に付けるので、このかたちは西洋のダニスにもある 次ぎに歩行術である。それには先づ爪先き歩き、それから足の甲で歩く、 これには歩き方と言つて、前方、後方、横少き、 胸に管笠を當て」それが滑り落ちない程度の速さでな 斜歩き、道行それから速ルと八種ある。 此のこつが歩行衛の

をやるのである。

るので、此の歩き方は忍者には是非必要である。 夜に危險區域を歩くには、還つて地上を透かしながら歩く。すると朧ろにも敵の影が見認められ るのである。それから斜め歩きとか後歩きも、 方は塀の側面に添ふて歩く時には、人間の胸の厚さ文けの間隔、つまり七八寸の狭い虚でも歩け んな必要が生じないとも限らない。次ぎに這ひ步きといふのは闇夜を歩く爲めの定法三きる。闇 次に横に歩く方法は、脚をX形に組んで歩く。之は日に三十八里が定法としてある。此の歩き **臨時必要があるもので、忍びの**鳥めには、

で歩いて行けば片輪者と誰だつて見る。 盟も行くことが出来る。非人姿で竹枝にすがり、片足を爪立て、片足を横にねち曲げて、 れはどんなにしても足首が折れない練磨で、實際上の利用としては、跛足の真似をして「里も二れはどんなにしても足首が折れない練磨で、實際上の利用としては、こと のであるが、先づ最初はトウ・ダンスのやうに指先で立つて歩く稽古、次で足生を内側にまげて 足の甲を下にして歩く稽古、次ではとの二つを交互にくり返して、平然たるやりに稽古する。と それから不具者を装ふ時の歩行術としては、三種の歩術を練行する。 それは前にも、寸述べた

#### 跳躍飛躍循

跳び、 乗り越す事は出來る。その練習をするのである。此の跳び方にも六法あり、前跳び、後跳び、高 歩きの次は跳びである。羽襲のない人は素手で飛ぶ事は出來ないが、 中跳び、横跳び、斜跳び、 など歩行術と同じやうなものである。 跳躍して清越なへ、塀を

だととがある。又圖の如き一種のバラシュートが、七百年前に工夫されて居たと言はる。 時は兩手を後へ廻して羽織の裾を廣げて飛ぶ。これも同じ理窟で、 りを、口と兩手で三方にひろげて飛ぶ。 普通の忍者は九十尺の高處から飛降りを定法としてゐる。それ以上飛ぶには風呂敷たり いはピパラシュートをつくるのである。材織を着てゐる 私はさうして四十五尺を跳ん

高くなつて行く。之を三年の間繰り返し練習し、彼方此方と跳ぶ稽古をするのである。 **蒔き、麻は真直ぐに成長力の速いものであるから、其上を毎日跳び越へる練習をする。一日毎に** それから幅跳びは三間、高跳びは九尺である。其の練習をするには、先づ一坪の地に麻の實を

夫れから山間を跳び廻る時には、革衣を身に著ける。全身汗まみれになると、 革は段々縮んで

身體を締め付けて 窮屈になるのを我慢して猶ほも跳び廻るのである。 これで汗を搔かない練習に もなるのである。荷物を擔つて山を登るのは、山路仲間では、七十貫擔ぐのが一人前と言つてゐ



毎晩折しい草腹や革駐を枕元へ置くと、翌朝それが全部すり切れて居た。 るが、忍者も之と同じでヒ上貨位が一人前としてある。之は、甲賀の忍者の話であるが、家人が つまり夜中に起きて、



度お渡へ入ると六尾の鯉を持つてあがつて来る 者が、幕府瓦解で食ふに困つて、お猿へ入つて 法などある。 鯉をはさむといふ達者である。 のである。、雨手、兩脇、股、顎などでたくみに 鯉をとつて変り食ひをしてゐたことがある。一 徳川幕府に仕へてゐた付賀流の忍

長と同じ工夫が、 水中に使用した道具の圖解にして、 大いに研究されたのである。上に掲げたものは の潜水器で、 尙ほ長らく 四百年前に出來てゐて、 水中にゐるには道具がある。 巳にあつた事などを参考に供 今日の浮き 水中術も 一種

水

ある。

夫れ丈け走り廻り焼い練習をした事になるので

**H**.

間を泳ぐ法、水上を行く法、背を立てずに泳ぐ 秘を六法と言つて、 水に渡つて居る忍者もあつたと言はれてゐる。 はならず、道具を持つて入る時は、 といふて流れるやうに、手足を動かさず泳ぐ方 以上地を走る術、 姿を見せないといふ様に巧みに泳がなくて 今度は水を潜る術だ。それには、忍び泳ぎ 一度水中に飛び込んだら二三時間位 水の底を歩く法、 空飛ぶ術が出来る様になる 五六時間位 水中の中

#### 心身の鍛錬法

效に師せしむるといふ練習をする。それと同時に叉指一本折られ挫かれても、平氣で居る様な强 い意地を養ふ。 いものだが、それを平然として居る様に、我れと我が腕の闕節、指の關節を外づして趙取りを無 以上特殊の練習と同時に、忍者は五體の練磨をする。普通、指を逆に取られると痛くて堪らな

指先きをウンと強くする。との指の力で天井も匍へる。格天井の格子を指でシツカリつかんで渡 がある。昔の齒醫者は板に釘を打つてこれを毎日抜く練習をしたものであるが、忍者もそれと同様 は生馬の尻肉を攪み取つたといふ例もある位だ。だから忍者の指はみな拳団のやうな緊さと雖さ S.りと手刀を突込む位は造作ないので、敵の肋骨を引投くことも出來る樣になる。私等の先輩に りと人る様になると、今度は普通の地面へ突込む練習をする。かく練磨を積むと敵の咽喉笛へず をする。そしてそれが出來ると小砂利にする。次に固まつた粘土にする。そして、手首位迄ぐさ それから指力と手刀の力を養成する。之には一尺四方の箱の中へ砂を入れて、手を突込む練習

る。八疊の居間なら二分か三分で渡ることが出來る。

つ換してしまつたり、五寸釘を額で打ちつける男が千住にゐる。 けざまに頭にぶつつけて破つたことがある。とれは忍者ではないが、頭で四斗樽を四回で全部ぶ 义、忍者は頭の力も鍛へる。之は頭を柱へぶツ付けて稽古するので、私もビール場門十本を確

四五寸位突刺されたことがあるが、樂もつけず三日間繃帶をしただけで癒つた。危惧心を持たな 指を斬られても片腕を斬られても、最後までやり通すといふ精神で行く。私は少年の頃竹を腹へ いといふととが一番の要決である。 粋かれても平氣で居られる。腕や脚を斬られても、自分の仕務を果さない内は一歩も退かない。 これ文の練習が出來、同時に體術劍術が出來て來ると、全身不死身の如くなり、少し位叩かれ

#### 内臓の練習

扨て五體の練磨、如何に强くとも、内臓の鍛錬が疎かであつては、何んにもならぬといふ起か 忍者は此方面にも、人間業と思はれぬ迄の荒行をやる。第一に無臭の衝に入るので、これは

ど、特殊な臭を發する者は食はない。發汗の多い物を飲まない。これは人の目を掠めて通るとか 體臭を避けるのである。それには、酒も煙草も用わず、又臭い物を食はない。非、人蒜、正葱な 一室に隠れ忍ぶ時、共體臭に依つて助付かれる處れがあるからである。

地で斥候に川る時、拡被りを一樽鏡を抜いて飲み放園飲んだが、誰も醉はなかつたといふ話もあ に依つて、 る位で、忍者は斗酒を飲んでも際はぬといふ建て前である。暴飲暴食した場合私は胃の伸縮運動 て平気で居られる練習をする。私は平素酒も煙草も用わないが、 次には総食に耐える練習、又不眠不休で通す練習、又反對に衝策上の交際には、暴飲暴食をし 酒は人を醉はしむるといふが、酔らてならぬと覺悟して飲むと決して醉ふものでない。 内容を腸に送ると飽補の苦惱などのふ事はない。之も常に鑑演して居る。 いさ必要とあれば斗酒なほ酔さ

めるといひ、五升から一斗まで幾らかのむといひ、一斗五升以上を大酒といつてゐる。 ふのがある。忍者は酒を吞むのは五合から二升くらゐまでを酒をかぐといひ、三升から五升をな とれまでの忍者で大食のレコードは、「伊徽記」等に出てゐる一度に生米四貨づゝ食つたとい

私も人食では天どん八杯、かけ蕎麥二十五杯、酒八升五合、煙草十箱といふレコードを持つて

は平素ニコチンに對する抵抗力を養つて置く。いざといふ時いくら煙草を吸はされても、それで 時は肺へでも胃へでも、 出せる。腹を撫ごると煙が口からムク~~出て來る。普通は煙草はのまないのであるが、必要の **頭がグラく〜するようなことにならぬ。煙もはき出さない、胃のなかへ入れる。出さらと思へば** ンが完全に胃や肺に吸收されて、口から吸ふよりはニコテンの毒が多いわけである。さうやつて **ゐる。しかし平素は酒をのまない、煙草をのむ際は鼻からのむ。かうやつて鼻から吸ふとニコチ** どとへでも自由に煙を入れる。

誰しも宮脇する處である。況んや、それを専務とする忍術者の聽覺に於ておやだ。 伏して耳を澄ませば、數丁先きの物替も手に取る如く聞えるなどいふのも、此邊の消息で、之は の壁に耳を立てて精神を凝らし、或は聴き筒を當てると、鷹い家でも、共内部の活聲が聞き収れ 倍位迄鋭放になるし、視覺は八倍、嗅覺味覺は三倍する。忽者が、或邸内に忍入るに際し、共家 次に精神を統一する事に依つて五官の感覚を鋭敏にする練習。之は人間の聴覺は、 学のさいと降る音、 蠅の飛ぶ音、針の落ちる音も聞かれる。 平時の十四

## 毒物・いかもの喰い練習

て前である。 する際のない際には、之を腹中に嚥下するといふ必要もあり、何んでも食ふといふのが忍者の建 食的な練習もする。特に血判狀とか密書とかを敵に奪はれる處れあり、之を安全に投棄又は燒棄 を励まして、毒物にも打勝つといふ練習をし、又木石、土砂、悪蟲何んでも食つてやるといふ惡 それから恩術者には、遊殺といふ危險がつき伴ふ。之を脱がれる爲には内臓を强健にし、意志

床ドへ伏して居るとした場合、何日間も身動きの出來ない羽目になると床の土を甞めてでも飢を して食へぬ事はない筈である。忍術者は常にそんな必要に迫られる。忍者は人の邸へ忍び込み、 病質の見が壁や爐の灰の塊り、木炭など好んで食ふ處を見ると木、石、上砂、何んでも必要に際 の岩を食つた話もあるが、別段美味いものでないにしても、食つて食へぬ事はない筈である。腺 つて何んともない。其他硝子のコツブ、煉瓦、屋根瓦の類も食ふことが出來る。富士登山の途中 私も此方面の練習を多少やつたもので、硫酸、硝酸、猫いらず、守宮、百足、 蛇、芋蟲など食

凌ぐといふ事もあるので、此れ程の練智が必要なのである。

滅の爲め、平生からとんな荒行をやつて不死身の體を作る。 私の、硝子コツブを食つた質例は已に八百七十九箇に及んで居り、又煉瓦は一箇を食ふに四十 屋根瓦一枚食ふには二十五分から三十分間を要する。斯ろしていさといふ時、證據施

却つて闔にのつてサボるから、堅い不消化の物を入れてこらしてやると癒るといつた風に、非常 が悪いのは目がサポつてゐるのだから、こんな時に流動物なんぞを入れてやつて胃を甘やかすと に積極主義なのである。 」んだ。持約は病を持つと背くがそんなものは持たないがい」。無理でもさう信じてゐる。胃 元來忍者は将氣を最も輕蔑する。病氣とは讀んで字の如く氣を病むことで、氣なんか病生ねば

### 苦難に耐ゆるの練習

用し、又心理作用を利用し、それでもつて斥候の役目、密偵の任務を勤め、 **紬**じて忍者は、人間として耐へ得る限りの練騰を爲し、又智力の限り研究をし、約理化學を應 時には敵陣に入つて

火た反ち叉敵将を暗殺し、敵の秘密書類を奪ふといふ、最も大切な仕事をしたのだ。 **尙ほ忍術者は、敵に捕へられて拷問にかけられ、迫害を受くる場合が多いのだから平常、身體** 

舌へ針を差したまし、人と話をする位は造作ないことである。 コードがある。迚も痛くて苦しい事のやうだが、思ひ切つて了ぶと何んでもなく平気でやれる。 試みたのは針を差す事で、之は墓針人のものを、顔面から耳、舌、全身へ二百五十木も差したレ を苦しめる事に馴れて居なくてはならず、具爲には隨分と思ひ切つた練習もする。共練習として

應せしむる必要が大いにある。 事は、权の間の劍術や墓の上の柔術とは大分違ふ。兎に角とんな烈しい練習に依つて出來上つた 忍術といふものは、世界に類のない武術であり、尙武の鯛、日本人の誇りとして、之を現在に適 **犬丼から釣つて、それを弟子に撞木の如くして自身の胸を打たせたといふ話もあるが、こう云ふ** 打つ事もある。昔、回向院の角力取が、敵手の猛烈な頭突に耐える體力を養ふ爲めに、米一俵を打つ事もある。昔、回向院の角力取が、敵手の猛烈な頭突に耐える體力を養ふ爲めに、米一俵を **又五體を強健にする特殊の練磨としては、八貫目から上五六貫目の鋼鐵の角分鐲を具て胸部を** 

**向け茲で一つ人間の體力といよ事に就いて一言したいと思ふ。真に健康體の人であるならば、** 

の一の重さを釣り上げる事が出來る。それから酸の力は、健全の齒であらば、 亡にうちかつて戰つてゐる現在、知つてをく必要が大いに有らうと思ふ。 いて、天井の棧に喰ひ付いておら下る丈けの力を持つてゐる。 何れ丈けの外駆に耐え得られるかといふ事を知つて置く事は、一億國民全部が、あらゆる因苦缺 先づ眼の力といふ事に就いて考へて見ると、人間が目を瞑つた瞼の力は、自分の體重の約三分 結人は乳不見を抱

## 武藝、遊藝百般の練習

武道としては、武器の持合せがない時の用意として、南麓殺倒流拳法、心月流手裏剑術、一傳流 捕手術から人間流棒術などもやつた。 十八番何んでもやらなくてはならぬ。私は其方面でも極力練習を積んであるので、それ以外にも 心身の鍛錬については劍術、體術などいふ普通の武術は當然之に屬するのであつて、所謂武藝

じなくてはならず、踊りも稽古をして藤間流の名取りであるし、新聞紙一枚あれば尺八も吹ける 其他、變裝術の六方出の事は前に述べたが、虚無僧、猿樂、手品、なんでもやる鳥に萬藝に通

した事もあつて、答席藝人のやる位の事は何んでも出來る。 口でヴァイオリン、マンドリンの真似も出來る。唄は皆て大阪で、明治以來の流行歌を放送

を越えた時は犬の胴がるひの擬音もある。 又、怪しい者を見つけた時のなき聲、老犬と子犬の聲をなき分けるなど、隨分澤山ある。く、塀 て居る時の鳴き望から、最後に一方が噛まれてびつくを引きながら、退散して行く時の鳴き壁、 いつて三十五通りあり、白、黑、ブチ、赤等によつてそのなき聲も違ふ。二匹の犬の喧嘩をやつ 猫は鼻の音で、鼻をつまんで聲を出せば誰でも出來る。しかし犬はむつかしい。大は三十五音と はその動物の智性慣性をハッキリ出さねばならないのである。大體猫の鳴聲はたやすいもので、 になつて居ない。備や火の鳴き聲を出すにしても、一通りの聲しが出してゐないが、本當の鳴聲 藝人の方では、動物の擬音を質物にするのがあるが、多くは一寸した真似であり、本営の嗚愍

何處にでも居るし、又敵の番犬なども居るから、特に犬を研究して之を利用するのである。火急 の場合、犬の鳴き聲を以て近所の犬を呼び集め、 甲賀流では、動物を利用する術には、特に犬を利用する。是は、犬は人里に最も多く、 其の喧騒にまぎれて、逸早く身を貯れやうとす

は犬と話が出來る位の自信を有つてゐる。 る。迫手は外へ出て見て、多くの犬に吠えられ「扨ては曲者が犬に化けて身を際したか!」など 1 賜り合ふ中に、此方は易々と逃げ歸へるのである。犬の擬音は、私も相當練習を積んで、今で

者には必要なものとされてゐた。またからした見取蒯製作には、目算が異常に巧みでないといけ ぬ。昔の城は決して直角には作つて居なかつたからである。 る。これを殿様に報告する時は、土闘即ち立體的模型を作つて献上したもので、盆景の心得も忍 うした見取闘は澤山集めてある。中には距離を歩敷で調べてあるような驚くべき詳細なものもあ 各諸人名は盛んに彼等を驅使して敵域を調査させ、見取闘を作らせたものである。私の所にもか 家は分散して全國に擴まつて行つた。當時は忍術家が一國一城を調査する報酬は百俵といはれ、 たが、諸國の人名達もおの~~かうした伊賀者、甲賀者を傭ひ入れたから、だん~~七名の忍術 ては盆景類似の事もやるのである。之は遊藝でなく真剣な必要から起つた事である。それといふ 鬼に角、忍者は、人のやる事は何んでもやれないものはないといふ立場で、其の一つの藝とし 家庭が天正十一年に江戸城に移つた時には、甲賀、伊賀の忍びの者もともに率ゐて移住し

# 忍者の服装で携帶武器及び道具

拭を常に携帶して居る。之は、澁染めと同じ色で、頬彼りに適し、又此の手拭で濾過すると、汚 水を飲んでも害を受けないといふ建て前である。 るが、實際はそんな重苦しいものでなく、極めて輕捷なものである。共服装も黑装束でなく、表 芝居の舞豪では、百日かつらに鎖かたびら黒装束で迚も立派で、殿様以上にえらい豪傑に見え 最初に忽衝者の装束と携帶武器に就いて簡單に述べてみよう。 裏は鼠染めだ。之は、表を豊間に着、裏は夜間に着るのである。それから蘇枋染めの手

つたり室内で翻つたりするから、出來るだけ短くし邪魔になら以樣に作ろ。鍔は、普通よりも大 のものを交ぜ合せるとしてあり、今日の智識を以てしても、何れも選りによつた滋養物である。 次に、忍術者の帶刀は、普通二尺三寸の刀の定法よりは大分短かいもので、之は狭い處を還入 次に、懐中するものは、一種獨特の食糧で、極めて少量で而かも滋養豊富なもの、之を造るに 人麥、干鯉、糯米、茯苓、寒晒、鰻の白干、梅肉、生松の甘はだ、氷砂糖、麥閣共他

る。萬事が斯ういふ風に用意周到な處は、普通戦場へ出る戦士と趣を異にする。 かけて、共鍔に足をかける爲めで、下げ緒を長くするのは、上から、。刀を引き上げる時の便宜であ 下げ緒はすつと長くし、鞘は鐡製の丈夫なものにする。之は塀に上る時など、刀を立て

てゐる。此の菱撒きには、本物の菱の實でも宜しい。又竹で作つて糸で繋いであり、 今度は逃げる際、菱撥きの用意も無かつたといふので、忍術者として大の手落であると片難され を穿くのが常法であるとして居る。先づ五右衛門は此の鶯張りの廊下を踏み損ねて失敗したのに から堪らない。千鳥の啼き音そつくりな音がして發覚したといふので、あんな場合には、綿草履 で、例の石川五右衛門が、太閤の千鳥の香爐を盗んで逃げる際に、篙張りの廊下を素足で渡った もので、之に點火して敵へ投げ付ける。それから敵に追はれて遁げる時には、遊撒きをする。 **ず眠くなるといふもので、忍びには無くてならぬ品である。爆彈も、竹筒の中に火欒を仕込んだ** 傳はつた秘傳で、大した發見なのである。之に點火して其の臭ひを嗅ぐと宿道の武士共耐え切れ 之は鐵製の麦の實形のもので、敵が此の菱で足を刺されてひるむ間に、逸早く危地を脱するの 懐中には、眠り藥、爆彈、菱の實など常に用意して居る。此の眠り樂も古くからの忍術者間

つくり米を手繰つて持ち歸るなどといふのもある。

物をくはへてゐるが、實はあ」した形のものに葉が仕込んである。 る。逃げる時小さな火斃をなげると、それで五六人くらねは倒ほせる。芝居でやる仁木彈正は卷 はれるイベリット、シウカベンデル、ボスゲンなどの様な毒ガスも、特植物でつくつたものであ つくる。敵に眠り葉を酒にまぜてのませ、自分はソツと下毒劑をのむのである。今日の戦争で使 手拭、打竹を用意する。他に懐ろ火やのぼり本、眠り繋なども持つてゐる。眠り繋は多く庭木で 定法としては忍術者の六具と言はれ、忍び込みの時には、あみ笠、かぎ縄、石管、

双を持つのである。千手觀音、十一面觀音のようなもので巧い趣向である。 てわるように見せるために、顔の澤山ついた面をもつて行き、これをかぶつて、手にまた多くの ると見て寄りつけない。また大勢の敵にとりまかれた時、どの方向から見ても忍者が正面を向い なかゝら吹き出してにげる。あゝいふものをくはへて敵をにらみつけると、敵も何か異變がおこ 思者は常にあゝいふものを持つてゐて、いざ敵に追かけられたとなると白い煙、黑い姫をあの

次ぎに忍術に使用する種々の道具類について述べて見よう。此の事は、己に隨所に記述した様

である。 入れることが出來るといはれてゐる。 るか。一體、穴をくゞるのは親指と人差指で圓を描いた位の大きさがあれば、人間の身體は穴へ に思ふが、前述の携帶用品と、道具とは、又多少異る處もあるから、簡單に左に記してみやう。 今、高い塀を飛び越えたり、錠前をあけたり、小さい穴を潜つたりするにはどんな道具を用る 猫はあの口髭丈の機がりの穴があれば、 樂に脱けられるの

滑車に縄を通したもので、纒の一端に錠のやうな鉤がついてゐて、これに自分の身體をつるした 具である。先端に大きな釘が敷本ついてわて、これでさいへるのである。次はクモ梯子、小さな 次は縄梯子、これは普通の縄梯子である。次は浮橋 縄梯子を横にしたもので、谷や川を渡る道 からしごきあげると一本の竹のように眞直ぐになり、小竹に一つ一つ足をかけて登るのである。 これを明、屋根などへかけ、縄をよち登る。長さ五寸くらゐの小竹が上數本欄に通つてゐて、下 以下諸々の道具を説明すると、先づ、忍び熊手之は縄の先きに三叉の鐵の熊手がついてゐて、 荷物をつるして、滑車を屋根なり塀なりに打ちつけて引上げる。

がいる。 之は卍形に助つた小さな戯の道具で、これを障于や戸の間へはさみ込むとどうして

蠟動間に如くで、展石的絵・音上に本立ある所に基と既上五尺。橫六寸。麻繩又は英細で作る。 勢 様 子



**|独輪開の加り縄を付け一筋は輪の中に入る。** 



大竹を割合せて作る。上下を瀕で包む。



数梯 -5-



際用ひられる救命袋と同じ役をつとめるのである。 なつてゐるので携帯に便利である。次は長養、以上の道具を入れてをく袋で、同時に現在火事の も開けることが出來ない。次は忍び頭巾、これは普通の忍び頭巾で、防禦用のもので、折墨式に

中に使用する道具、戸を開く道具、次に火器となる。火器は古來忍術で一番重く見たもので、 れだけで一個になつて居る。 以上の外、忍術の器械道具といふものは無數である。大別すると、高い處へ登る爲の道具、 ð

火器は忍術要道の根元と言はれて、共用は、

第一に、城郭陣營の堅固なるに對し、之に放火焼失する事が利あり。

第三には、 **造夜共に味方と合闘を爲すには火光が一番有利である。** 

第三には、 風雨にも消えざる炬火は以て味力の難を救ふの利がある。

**發達の爲ふに、是等の多くは不用に歸した形である。それでも其の時と場合に應する方面の工夫** を熱讀翫味する時は、今日の火力を一層に進步發達せしむる事が出來やう。鬼に角、我等國民の そこで火器は直餘種工夫され、巧妙を極めたものである。但し今日の電燈、瓦斯、火甕などの

て見ても、用意と工夫の程度が解る。 粗先が、是れだけの工夫發明をしたといふ點だけでも敬服に値するのである。其名稱だけを並べ

完全な製法を説明して居るので、試みに二三共の製作法を述べる。 火、猿火、懐中火、手火炬、手の内火、犬狗火、水火、其他轍ふるに暇がない。それが、何れも える」。「袖火方、敵討葉、軽經火、水火繩、一寸火繩、濡火繩狼煙方、不減松明、箱火炬、夢想 打松明、振り松明、やばら松明(之れは、振れば消え、吹けば燃え、火先を小刀にて落せば又燃 五里炬火方、雨炬火、風雨炬火、生滅火の法、水の明松、義經水炬火。上々水炬火頓秘の方、

椿の度の油にてねばみに解き、火縄の上に引き、扨て蠟を鎔きて何遍も引きて用ゆ。 水火繩 -硝(七十匁)水(天目に二盃)其中に火繩一曲入れ煎じ、樟七十匁、松脂五十匁、

桃十五匁、胡麻八匁、松脂二十匁、イボタ五匁、龍三匁、松挽粉二十五匁、挽茶八匁。♣ 右は、ほんの一例であるが、能く、鼠や牛の糞を交ぜる法が奮いてあるなどは、多州の經驗が 一苧府百〆、硝五匁、艾百匁を白くなる程に採み一夜水に浸す。黄十匁、

ら命得した秘術であらう。

からりと思ふ。日本の忍術者は世界一番の發明家で、何れの國よりも先きにいろ!)の新發明を して居たと言はれる。唯それが原用機密に属するので、公装したかつたといふのも一理ある事で 中で造作なく開いて調べる位であるから、忍慚の方の開器が、今後にも十分参考となるものが多 複雑な錠前であるが、其他は人抵いい加減なもので、現に税關の人達は、旅客のカバンなど、船 又、戸を開ける器械などは、澤山に圖解が出て居る。錠といふのは、當節の金庫は特別丈夫で

## 印を結ぶは精神の統一

人を安んする氣魄を磨き、心眼を明かにし、何れか一方に血路を開くの工夫をする爲である。死 といふ信念を作り上げるのである。萬事体すといふ切端語つた際にも、神氣動亂せず劍光裏に萬 操縦する事が出來るとも言へる。印を結ぶの衞は、つまり自分の精神を統一し、我必ず勝ち得る 無線電信といふ人發明もある位で、人間も自分の一心凝つては精神の働き一つで、敵手を自在に 尙ほ一つ印を結ぶといふ不思議の術は、之こそ忍術の玄妙輿論と見られて居るのであるが當節

つて始めて、忽衝の妙技も成功する。 仲達を斥けたといふのも此の妙諦で、印を結ぶは零を彈すると同じ心である。此の不動の一心成 ふ武道の奥義が茲に在るのである。昔は孔明、櫓門に重予を曳いて零を弾じ、以て能く老獪なる を恐れさる者程强い者はないので、敵の包圍中に在つても冷眼以て隙を見出し、活路を開くとい

ひないのである。 を仰ぐといふのは、我れ乍ら進んで危地を冒かす忍術家に取つては、唯一の心頼みであつたに違 構成されてゐる忍術も、あくまで神佛にたよつてゐるので、己れを正しくしてそこに神佛の加護 印と呪文と観念が一致すればそこに法力が直に具顧されると言つた。かうしたところに科學的に 言宗では、身、口、窓の三密を具足する事を教へた。眞言の方ではとの三つが完全に一致した時 に、卽身成佛が出來るとされてゐる。翌道ではこの身を印、日を呪文、意を觀念と結びつけて、 る。かくして術者は心の安定を得、精神を信仰に結び付けて自信力を躍めるのである。昔から真 そして精神統一の方法として、古來の傳書には、忍者が先づ呪文を唱へ、印を結ぶ事にしてあ

#### 九字護身法

著しく、劍賊水火蝉一切忠事災厄を免れ、安穏身護の秘法にして衆人の爲に廣く師傳の旨を傳ふ 法なれば、 能はす。神妙不測の大秘法と信じ、疑の心を生ずる事なく至信以て之を行ふべし。但しかく尊き を叩く事三十六、下心を安靜して之を修す。或は旅にて又山中、曠野、或は夜行、又開室、孤居 北に向つて濁氣を吐き薬で、東方に向つて口を開き、息を内に引き、生氣を吸ふ事ニたび次に幽 正直潔白、天道を畏れ、人道に背かず、己が家業を大切にし、正直に此法を修すれば、必ず利益 にも是を停すれば、自身忽ち威力を増し、諸々の怨敵、惡魔、狐狸の屬迄便を何ひ障碍を爲す事 「抑々九字の事は、心を護るの人秘法にして輕忽のことにあらず、其の法先づ毎朝手洗口轍をし 昔から九字護身法といふのがあつて、之を兵法丸字の大事として居た。 共の人平常仁慈忠孝の志無くして、非法濫行の族は更に験なく、却て質罰を蒙る。心

大摩利支貸大秘授兵法九字の大事は、身心を堅固にし、運力を増し怨敵を退け、悪魔を拂ひ、

なり、重心に傳授して久しく修する人は銢驗實なり」 思療、邪鬼、妖怪を滅ぼし、惣じて一切の厄難を除き、諸々の願望を成就圓滿ならしむるの神術

は、此の功徳をも與へないとしてある處は、我が武士道精神の精髓である。 と記されてある。神佛は善人差人を助け護るので、心の正しからす私利私益を専らとする者に

間解すると左の如くである。 字印を切る爲めの刀印である。之は、例の「臨兵闘者皆慮列在前」の九字に當てるもので、之を 三外獅子印。 **授て此の印を結ぶに付いては、儿字に應じて九種の方法がある。一獨鮎の印、二天金剛輪印、** 四内獅子印、五外轉印、 六内縛印、七智拳印、八日輪印、九腿形印、最後に此の九

#### 臨の計画



独鈷印 左右の手をうちへくみて頭指をたてあはす

天照皇大神 毘沙門天

兵印稿哪金大

大金剛輪印 二手うちにくみ頭指を下へ付中指にてか

50

正八幡大神 十一面视世音

調 P獅夕



外獅子印 左右互に中指にて頭指をからみ大指頭名指

春日大明神 如意輪觀世音

内獅子印 左右五に中指で先名指とからみ人指頭指小

指を立て介す

加茂 明神 不動明王

皆 <sup>印縛外</sup>

外綱印 二手おのく~外へくみ合す 稻荷大明神 愛染明王

陣 印縛內

內縛印 住吉大明神 上指元に内へくみ入るしなり 正觀世音

智拳印 左四指をにぎりて頭指をたて右にして間の如 く左の頭指をとる

丹生大明神 阿彌陀如來

在輪



日輪印 左右の大指頭指先きをつけ餘の四指は閉き散

日天子 彌勒菩薩

印形隱



耀形印 左の手をうつろににぎり右の手の上に置く

摩利支天 文珠菩薩

さて之れで大體手の型はお判りの事と思ふ。

次に刀印を結び九字を唱へながら聞の如く驚くのである。





印明護身法其他

右九字の印以外にも、結印の方式はまだく~澤山にある。その一つに、遊身印明といふのがあ

「浮三業、三部被甲、是を纏身法といふ、十八製印第一にして、秘密の印言なり。此法を修せん

と欲せば、身器を清浮にし、壇上を装飾して供典を備へ、五體を地に抛ちて本尊を禮拜し奉り、

せて枠に都するものなり」と。 密法なれば、誰んで行ひ奉るべし。此法は密家に秘する處なれども二三輩の信士の暴請するに任 らしめ、諸々の魔性を降伏し、水、火、盗、病・切の厄難の恐れなからしむ。真に之れ末曾有の 如法に行すれば、身、口、章につくる處の罪障を消除し、三部諸尊の加護を蹴り、身を堅固な

以下有連身法印明の国解を示す。

しむる印明である。 (一) 郑三業印明 是は、身、口、意に作る處の諸々罪業を滅して、清淨なる事を得せ



吃味時姿時。輸肽陈時達牌。陈明姿明。 輸度哈

佛部三昧耶印 是は、十方三世諸佛の趣念を得て、共命を增し、福惠を示す。

(i : )



除するのである。

確性他臭都納娑特也。娑特が を居して頭指の下節に安んす。とにも呪文左の如し。 前の印にて掌を開き、風指の端を二中指の上節につけ、二大

是は観世音菩薩等の諸々の菩薩の加持を得て一切の業障を消



の如くする。呪文左の如し。 左右の五指を開き散らして大指小指を相つけて、八葉蓮華の形

施坡娜謨納婆轉也。娑轉河の如くする。 呪文左の如し。

となる。 四 金剛部三昧耶印 是は金剛部の精錬の加被を得て、 ・切の病難を除き、堅固の體



で「瞬日」屋。 納婆・「中心」。 婆・「神」が、「おこれにはしを引きかけて、一句の如くす。 呪文左の如し。 たぶっと かっしょせて外へ向け、右を仰ぎて手の背をつけ、人指左掌をかへしょせて外へ向け、右を仰ぎて手の背をつけ、人指

らしむ。 Ti. 護身三昧耶印 是は諸々の天魔の障碍を除き一切の厄難を除け、身をして堅固な



**で轉日羅銀儞。鉢羅捻跛移也。婆轉刊**大指にて無名指のもとをおす。呪文左の如し。

一二手内に交えて、二中指の端を合せ、二頭指を少し曲げて、二

此の法を行ふには、先づ九字護与法と不動經を讃誦する。次に又左の歌を唱へる。 六 「よるくともよもや許さず縛り糊不動の心あるに限らん」。 次に 不動明王金縛法 次に世間で能く言ふ不動の金縛りといふのを闘解する。

印輸法轉

東方一降三世夜叉明王

南方—軍多利夜叉明王

西方——大威德夜义明王

王 北方一金剛夜叉明王

中央一大日大聖不動明王

○真言ーをんびんびしからからしばりそわか

人棚は危急存亡の場合には、手足を張るとか手に汗を握るとか、我知らず手を合せるとか、手の 神の一分子である。我は神―宇宙と合體して、そこに無限の大威力を得る工夫とも見られやう。 るの心得である。神に頼る事はやがて我が力に頼る事である。我は宇宙の一分子である以上、赤 た通り、生死學頭に立つで、一身を神佛の加護に任せて疑はず、我が心を安定して死中の活を得 られぬ形である。之は右の九字の印から轉化したものである。要するに忍術の結印は繭にも説い かたびら装束で、手は左右重ねて人差指を上に向けて居る所は、世界何れの魔法にも武術にも見 以上、 結印の大略である。錦繪の忍術の闘は何れも幻怪を極めたもので、百日鬘に金ピカの鎖

作用は神髪不可思議である。

調伏する事をや。常に危地を踏む忍者は、常に正しき心を以て勇氣を養ふのである。 處で平生邪悪の心術では、いさといふ時、神佛を祈るとも威力は生じないのである。況んや敵を 理ながら、忍者又正しき心を以て神明加酸を祈る心の表現が結印となつたものである。と言つた 即した虚に玄妙の機がある。「心だに誠の道に叶ひなば、祈らずとても神や守らん」といふも道 兩手を含せて印を結ぶといふのは、此の自然の衝動から考へ出された事であつて、心と形と相

寸の墓が五尺にも見え、火欒の爆發は、雷霆実器にも見え、仁木彈正は、實際鼠に乗つて居たと 客を受けた人々から言はせると、共場の突然な出來事と、狼狽と、驚愕と、恐怖とからして、五 行はれた結果から見ると、全く芝居がかりの不可思議極まつたもので、此の忍術に引掛つて、損 忍者は、鬼神を役するが如き妙術を行ひ得ると稱して差支えないのである。共實は理論めに号案 した、人力の限りを強した仕事であつて、何んの不思議といふ點もないのであるが、之が實際に 以上述べ来つた方法と、道具と、身體と三ツ揃ふたら鬼に金棒で、天下無敵である。かくして

も見え、才蔵は霧に隠れたとも見える事であらう。

居られるものではない。 きの遊録到術とはそれとそ考境の差がある。不意を打たれたから負けたなど」、原しい顔をして 武術練習の極致でもあるので、今日の様に板張りの道場に、面を着けて竹刀を構へて、審判官付 贈と六へば驢、本當と言へば本當、忍術の妙は、敵手を夢幻境に陷れる處にある。而して之が

#### 大死一番の覺悟

どんなにしても最後の覺悟が出でず、心の安定を得ない。 共の根本は死を恐れぬ覺悟から發するのである。死を恐れて苟くも生を得んと欲するに於ては、 すといふ事と同時に、人間は又大死。番の覺悟を要するのである。我日本國の武道精神とても、 九字を切り印を結ぶ事に依つて精神の統一を闘り、心を平靜にして、危急の場合に活路を見出

の酒を飲めと致へてあるが、之と同じ事に心の安定は、死を決する處にのみ生する。窮して悲嘆 「百戰の工夫一杯に出づ」といふ事があつて、人間、分別に除つたち理窟にとだはちずに、一杯

た哭れ、めそく~泣いて居るだけでは、心が愈々肌れて名案も出ないものである。

始めて生を得るの妙能を示したものとして、再議翫味する價値があると思ふのである。是は忍術 てあるが、共の趣旨とする處は盗み其物でなく、人心の機微を示した點にある。人間死を決して 其、例として示された一つの鷺へ話といふのが極めて興味あるものである。此話は盜賊の事にし 傳書中に載せられた秘錄である。 一旦死を覺悟して了つたら心即らかになり、自分の身を第三者の地位から、觀察する事が出來 そとに始めて教濟策も考へられるのである。之が死中に活を得る恐術の極意にも當るので、

昔、一人の添人が有つて一子を儲けた。此の子成長して思ふやう。

う。益人の子は益人の外に生活の方がない。こんな山中に人里離れて住み、村人とも交際してな いから、正業に就くたよりもない。」 「已れはまだ親父から捻人の衛を習つて居ない。此の儘、親父に死なれたら、何んで生活し得や

と、そとで一日父親に向つて益人の法を教へて吳れといふ。父の盗人、

「宜しい、之も我等親子の宿命ならん。貴様に益人の術を今夜教へ遺はすから、我が跡について

來いし

在つた財資を取出し、親総人のいふ事に、 それから日が暮れると、親子二人、村里へ下り、或物持の家へ忍び入り、長持を聞いて、中に

「お前此長持の中へ入れ」

錠を卸ろし、從み出した物を皆取持ち、扠て高聲に、 子は怪訝な色であつたが、親の命に任せて中へ入ると、親は長持の蓋を元の如くにし、外から

一盗人よくー

られた手盗人は扨て困つた。 内に異狀もないから、長持の事も氣が付かす、やがて騒ぎも解まり又寢て了つた長持の中に封ぜ と呼ばはつて逃げ去つた。家人人いに驚き皆起きて見たが、盗賊の姿は己に去つて見えず、屋

げる方はない。何とか工夫しなくては」 **「親乖は何故とんな事をしたのだらり。兎に角自分も今夜中に逃げなければ、夜明けには連も逃** 

いろく、若へた木、総對総命、勇氣を常ひ起して一計を楽じ、指の爪で長持をおり、1級

いた。それは鼠が物をかじる苷に擬したのである。家人又目を覺まし、

「今夜は投て物騒であるわい。何かごそ!)がり!)變な事ぢや、も一度起きて調べて見やう」

天走りに逃がれた。 「此の長特の中に鼠が入つて居るそうな、大事な品も有る事故、 とやがて蓋を開けると、子蓋人は中からさつと身を纏らして飛び出で、家主を突き倒して産駄 開けて見なくてはならぬ」

#### 「やれ添人よ!」

井戸の中へ落して逃げた。非の水音が深夜の奈にとだまして物凄かつたので、 を織ぎ、何處迄も追びかけられては堪らないと考へ又一計を案じ、傍の人きな石を見附けて之を と、懸き狼狽して之を追つかけた。子盗人は逃げて屋外に出て、井戸の端迄来た時、

「扨ては监人は井戸へ落ちた!」

「手前どうして歸つて來た!」 とばかり、そとへ行つてあれこれと罵る隣に、子盜人は難なく我家へ歸つた。すると親弥人は

是れくくと子盗人は語る、親盗人は滿足げに子盗人を見て、

「手前は流人になれるぞ!」

したから、此の場合の事情が明かに悟られて、相應の智略が出て身を免れたのである。 に一命を見れたのである。鬼つ追ひつ心惑ふて居る間は、智略も出ないが、命を無きものと覺悟 彼は身を捨て切つて捕へらるゝか、それとも逃げ終せやうか二つに一つの度胸を定めたから、遂 と言つた。つまり親は子を捨てたので、子は必死の発悟を定めて遂に謀略を悟つたのである。

れから下海は軍勢に向つて告ぐる様、 甲胄、器械ばかりを舟から取出し山に登り、共夜の風に任せて舟を海上遙かに流して了つた。そ 海上を經二秦に赴き、其の清橋といふ處に着いて舟より上り、兵粮衣類をば其儘舟に入礼置き、 叉、占、唐の王鎭悪といふ者が、秦の國を征伐のため數千人を引卒し、兵船に打張り、

は進んで戦ひ勝たざるに於ては、再び本國へ歸る事が出来ないのである。」 「見る通り舟排、衣類、兵粮、悉く流して子つた。我が散郷の長安城へは萬里の路がある。此上

是を聞いて兵士共一時は怨み顔であつたが、能く考へると、必死を極めて戰ふ一途あるのみと

んだ偽めに、遂に秦の大國を屈服せしめたといふ事がある。 いふ砦に氣が付き、臆病者も勇敢になり、死物狂ひで戰ひ、身を捨て切り、先きヘノーと戰ひ進

# 古今スパイ戦術の實際

#### 現代の國際諜報戦

部が設けられるし、他國人は勿論鑑西亞人自らと雖も此のゲ・ベ・ウの組織活動に就いて始んど る。露園の如き探偵政治を行ふ園に於ては特に此種機關が發達して彼のゲ・ベ・ウなどいふ密偵 を見せないのである。一步を進めて内外の政務軍事に闘する特殊の秘密諜報機闘を設ける國もあ じ又高層屋上の寫真さへも禁じて居る。併し平時に於ては、他國人を一切我が國上に入れぬとい 塞地帯あり諜報機關あり、之を秘密にして他國人に知らしめ以様に力める、今では高山登覽を禁 **ふ事が出来ないから、公然他園人に認めらるゝ場所又は物象があり、又制禁し得る所と物とは之** 派遣員商人研究者に至る迄、否應なし密偵の役を勤めて居る。そとに何れの國も軍機があり、要 敵國人凡ての目は敵の密偵の用を爲すものである。一般観光客から使館員附武官其他國交上の

込まれて居る。 ゆる階級に潜んで居る。宜更、教師、教師、料理屋の使用人、商人、職工などの間に澤山に織り める事である。
餓死する位なら密値にならうと
決意させるのである。
故にゲ・ベ・
ウの密値は有 が共産黨員を殖やし文はその密債を増加する方法としては、共意に從はぬ者を凡て失業者たらし **露國共産競り實行力の根原を爲すものである。共手足となる密偵は百萬人に上ると言はる。彼等** 窺知し得ない程其内部機構は巧妙なものと言はれ、早く言へば之は辨園の國家保安部といふべき ものである。 其の勢力は警視廳警保局、憲兵部及司法省の一部の権能を包含したものと言はれ、

して、怠業や罷業を淡發せしめ、労働爭議、小作爭議、金權政權に對して反抗運動を起させ、延 服しやりといふのであるから、有らゆる方法を以て赤化を宣傳し、他國の勞働者、失業者を煽動 罪名を以て之を禁獄し其の財産を沒收する。又彼等は共産主義を全世界に播布して世界各國を征 いて流血革命に及ばしむる事に力めて居る。そして他國人に金錢を與へて國家の機密を寘らせや 若し図内に共産政府に對抗する陰謀を企てるものがあると知れば、彼等ゲ・ベ・ウ囲は先づそ 陰謀團に密偵を入れて内情を探知して之を根絶する。又彼等は、民間の宮者を調査して勝手な

る。共産黨が全世界を赤化せんが爲には、どんなひどい事でも手段を探ばないのである。 整殺人横行の露西亞國內には、とんな行衞不明も止むなき事として人民はあきらめて居るのであ に連行し、暗い地下室へ入れて電流か等銃で殺して了ふ。永久に行衞不明となるのであるが、强 を極むる。秘密に殺害する者をは外出の際街上に於て提へ、目立たぬ様にしてゲ・ペ・ウの本部 渡航する事が出來る。そして、自黨に妨害を爲す國人は、 **うと計劃する。ゲ・ペ・ウ黨員は變裝術に長じ旅券の僞造に巧みであるから何れの國口も自在に** まるで形跡が知れず、行衞不明といふ事で、遺族は泣땵入りする他はない。共の手段は遠酷 人知れず殺害して、遺骸は坦没して了

る。壁に耳あり、石に目あり、ボタン一つ押せば何が何を仕出來すか測り知らぬ微妙た設備があ 暗呪だ、聽音器だ、飛行機だと、諜報用の道具が多くなつて夫れ実け、やり方が複雑になつて居 の國でも同じ事をやつた。ただ、所謂文明の利器の利用即ち諸種の發明に依り、近頃は電氣だ、 集め或は反間の謀計を行ひ、依て楚の軍をして、互に疑ひ、雕坂するに至らしめた。昔から何處 の高祖が陳平に澤山の金を與へて共の出處を問はない。陳平は之をばら撒いて敵に關する報告を 其他歐洲各國皆な軍事上の密偵機關を備へて敵國の情勢を偵知する事に努力して居る。昔は漢

るのだから、昔よりも一層細かい注意が肝要なのである。

#### 列國密偵戰時代

近代に行はれた西洋密偵術の一二の例を舉げて見やう。

數年間此の外國密偵仲間の行動を精細に調査して置いて、兩國開戦の魔之を一網打盡に括り上げ 調べると、之が密偵で仲間への打合せをしたものである事が解つた。併し之を逮捕せずに、共後 密偵を利用せんが爲めに、氣輕く一人で散步に出る。そして或る床屋へ入つて顔を剃らせる。其 面に現はれたのは是れ文けの事である。だが、其國の諜報部では、外國の使臣隨行員の行動を凡 床屋とそは彼れの手先きを勤むる密偵なのである。後で共の床屋は十餘ケ所へ郵便を出した。表 てそれとなく見張つて居たので、先づ此の床屋が怪しいと睨み、その發送郵書を密かに沒收して な観光をする事が出來る。そこで隨行員の中に加はつた一高官者が、兼ねて共國に忍ばせてある 及び從者は凡て密偵の目を以て、敵國の情勢を觀察し、且つ平和の使節といふ建前からして自由 或る國に國王の即位式が行はれて列國の使臣が從者を隨へて此の即位式に参列した。是等使臣

逆に偽害報告を作つて敵軍を扱いたといふのである。

警戒する。我が味力でもあるらしい口氣の者には注意する。自分の秘書が敵の間者であつた様な る者、常に此點に注意しなくてはならぬ。多辨は得て語るに落ちる。甘言以て我に近づく者には 視して共行動を見る。そして敵の計略を知り、逆に之を利用するが常である。スパイたり隠密た 例は、手近にあるものだ。 遊スパイといふ。我國内に敵のスパイが居る事がわかつたら、直ちに捕へる代りに、之を遽く監 敵のスパイを利用するといふ手は昔から何處の國でもある事で、反間の計略といふ。西洋では

その手はいかぬ。私は今とゝでお前の息の根を止める事が出來る。そして私は、本國に逃げ歸る としたら、損害はお前丈けの事だ。甚だ割りが悪いだらう、お前が一命を助からうと汚へるなら と覺つた密偵は、彼れを自首させぬ爲めの計畫を考へ出した。そこで密偵は手先きを急に呼び付 て之を利用して居た。處が其の手先きが己れ賣國奴たる事の不安を感じ、自首せんと闘る。夫れ 义一人の密偵が、平時の隠密として外國に潜入し、一人の手先きを共國から求め、命に飽かし お前は自首して私を訴へ、依て是迄寶國の罪を多少でも輕減し得ると考へるのであらうが、

ア之れで宜しい。お前は自首して私を訴へても此の證據記錄があればお前は罪を輕減されずに死 行つて再び此地に歸らぬが宜しい。 刑される事は賞然だ。併し、 は、私の言ふ通りの事を此場で記録せよと、從來資國をして居た事實を書かせて署名させた。さ お前はそんな臆病では必ず失敗する。旅費を異れるから遠い他國へ

出來るのである。 とうして宇宙は手先きの自首を封じ、自分は矢張り其地に留まつて猶も軍事機密を控ぐる事が

次ぎは或る密偵者の室内の設備を語るのである。

印が捺されてある。窃つと披いて見たくなる。主人は次の室の巧みに任かけた穴から客の動作を 視いて居るのである。やがて歸つて來て、談話を始め、際とい點へ話を持つて行く、共會話は、 される。又卓上の薬を箱や、菓子器に指を觸れたら指紋が残る。共中、呼鈴が鳴るので、主人は 下ろす。共處は、光線の具合が能く、卓上の草花の中に隠された寫真機に依つて直ぐ其前が撮影 ・寸失禮しますと、あたふた、書類を大事そうに抱へて去る。後に、取殘された書類には極秘の 此室に入る者は、主人の叮重なる待遇を受けて、勸めらる「儘に居心地のよい安樂椅子に腰を

**伤のソファーの裏に仕かけられたレコードに錄音されるのである。** 

### ハート矢印の箱

けといふのを買へ収かね」「えゝ、とんたお粗末なもので宜しければ、こと女は伏目にたる。 た、そして提げて来たサンドイツチを開けた。丁度午刻である。「之は節馳走樣! ストも名残り惜しげに、溜息らしいものを残して、なよく、とそとにある一つの筍に腰を卸ろし 入つて來たのは一人の若い女で、日頃、タイピストとして使傭して居た頗るの美人である。「長 々お世話になつた、君ともお別れだね」と、パーペンは真實情恩に堪へぬ面持でいふ。ケタイピ 性人に退去を命じた。其一人に獨逸系のフォンーパーペンといふのがあつた。彼は千九百十五年 十二月に紐首を出帆して本國に歸る身となり、依て、共居室で行李の荷造りをして居た。そとへ 場に火災を起させたり、同盟能業を煽動したり、甚だ危險なので、米政府は、怪しいと睨んた敵 お粗木處か、君の好意実けでも大髪の美味さ」「まア!」と女は鳩の樣に内氣な態度、パーペ 第一次世界大戦の際、米國が末だ参戦せぬ頃、 敵の間諜が澤山に入り込んで、策動し、軍需工

直ぐに立てなかつた。 生温かく觸れる。女は代日勝に、頭髪に挿した色鉛筆を扱いて、箱へなすり付けて居ただ、やが くなつて其の鉛筆をそつと女の手から取るや、 て思ひ切つた風情に、 ながし目にきと睨む「ハ、、とは失言、取消し、扨て儘にならぬ世の中」と言ひながら女の腰に は開いた包を差出す。「遠慮は男の恥かね据膳に有り付いた樣な……」「まアひどい」と、女は 「アラッ!」と女は愛くるしい喰を上向きに男を見上げる。パーペンもぐにやく~と腰が抜けて ンは惚れ! **〜と今更に相手を見直して、どかりと之も箱の半座へ腰をかける。「ま、お一ツ」と女** 二ツのハートを器用に張いた。自も放さず見入つて居たパーペンは集らな 一本の矢を遊いてニッのハートを買いて了つた。

密書類を失つて了つたのである。女タイピストは、英國の密偵であつた事はいふまでもない。 **非箱を奪ひ去つたのであるが、同じ船に乗つて本國に歸るパーペンは失れと氣付かず、人事な機** 此のヘート矢印の箱を積んだ汽船が、英國ファーマス港に寄港した時、英国官憲の手が窃つと

### 啞の手眞似

バーと、到る態にそんなのが有つた。 あらゆる階級の佛人の家に川入りして間諜の役目をした。床屋、 ィが澤山に俳蘭西に入り込んで、いろ!~の職業者になつて、人の出入りする店を聞いたり、又 コツクは直ぐ夫を本國のスパイ本部に報告するといふのもある。第一世界大戦前に、獨逸のスパ た婦人客が、扇の動かし様に依つて、そとのコツクー・實は味方のスパイに敵の秘密を報する、 を報告するといふ仕かけもあつた。之などは、全然啞の一真似である。又は一流の料理店へ行つ 次には、 料理店の雇人になつて居るスパイが、そこへ来る客の同類に指で合圖をして敵の秘密 洗濯屋、肉屋、 酒屋、カフエー

今室虚たり攻撃せよとの合同なのである。其の電燈の火光は、周圍の人から見えない。ただ直上 の空中からばかり認めらるこのである。此の火光の合闘は、港町に居るスパイが、港内に碇泊中 ふのもある。それは味方の飛行機がその煙突の上空を通過する時、電燈が點いて居ると、敵陣は イで、烟はある意味の合圖であつたといふ。又煙突の底部に電燈を點じて機密の合圖にしたとい 付いて見張つたら、その主人といふのは、一見乞食の樣な貧弱な者で、共饗老練沈勇な敵のスパ **叉烟や火光に依る合岡などもスパイの手で行はれた。炊時以前、折りく〜烟が舉がる家を氣が** 

ゐられない。そこで共羽毛を熙く染めたり、きれいに染色して全く別の鳥に見せて用ゐたといふ **微網をかけて死魚を捕り兆腹を探したのである。傳書鳩は、直ぐ敵に氣取られるから減多には用 跨る場合、敵國に居るスパイが魚腹に密書を仕込んで、自國領の下流へ流してやる。そこには地** に兎を贈ると稱して、兎の腹へ密書を封じた話がある。之に似た話は、大きな河が敵味方三國に 射落して、それに書かれた符號や暗號の密書を讀む事が出來た。昔から鬼腹の密書と言つて、人 之を本國へ送る。本國では繪具を削りはがすと、板の敵要塞圓を見るのである。又隣國に居るス パイが自國の方向へ吹く風を利用して玩具のゴム風船を幾つも飛ばした。 風下の味方軍隊は夫を 敵の動靜を味方に知らせるのである。又板へ敵要塞圖を書いて其上へ油繪具で立派な繪を書き、 の味方の船舶への秘密通信法として能く行はれたものである。像め中合せて水陸間に合闘をなし

告を書いたスパイがあつた。それを或る溶液に入れると文字が出るのである。此種のインキで、 シャツ、ハンカチ、ネクタイ、靴下などに密書を認めて敵地を脱し本國に歸つて文字を現はすと 眼鏡のレズンに透明な紙を張り、此紙に、特種のペンで「特種の無色インキで三千語の秘密報

#### いふのである。

送信中、屢々波長を變へると、敵は波長を調整して居る間に、一半を取り逃がして了ふ。 るのである。敵もさる者忽ち夫れと察して此の通信を盗み取らんとする。そこでスパイの方では パイは敵地深く入り、敵の機密を探り得て、ポケツトから無線の送信装置を取出し暗號通信をす 次に敵地に入つたスパイが無線電信に依つて味方に暗號通信を送るといふ方法がある。共時ス

する虎が發信源の位置になる。 二つの局を設けてその無線電信の方向探知器を應用するのである。そうすると、兩方位線の交叉 そこで、敵のスパイが、何處に居て電線電信を發して居るかを知る方法が案出された。それは

又何にか孔明の計略ならんと疑惧してこそ!~と引退いた。孔明の智危難を覚れたのである。之 電報を發して居る時、一方の天將は、自分の作戰計劃をむきだしに平文電報で味方へ命令した。 と似た事は、外國にもあった。敵味方一大會戦を行はんとして双方必死に、スパイを使ひ、暗號 て居た。孔明を生揃りにせんと勇んで來た司馬仲達之を見て、餘りの意外に間誤付いて了つた。 三國誌では、孔明、窮餘の一策として、檜門に現はれ、電子を侍らして自分は悠々と零を弾じ

平文電報通りに進攻したので、此方は却て失敗したといふのである。智惠比べは却々難かしいの **らいふ命令をして置いて、其襲を行く計略に違いないと考へて此方は其の又真を行つた聴、敵は** からさる事で、之が真相であると思はれる程、又一層に疑念を起さょるを得なかつた。わざと斯 勿論敵は之を傍受したが、さもありそうな敵の作戦がそのまゝに平文送電されるとは、有り得べ

**柿とは、愚夫愚鯖の神頼みとは異る。瞬を以て斃るゝの大覺悟を以て疑惧する處なく斷行し、共** ける。 以上は神慮に任するといふのである。人事を鑑して天命を待つ事であると言つて、人事を盡すと 名將である。智も及ばざる時は、最後の勇斷以て鬼神をも避けしむる大器がなくてはならぬ。天 ぬ。敵はどこから來てもどう出ても此方は、變通自在の體勢を持つて居なくてはならぬ。そとが ふのでなくては、百戦百勝にならない。スパイは用ゆべし、但し、スパイーツに頼よつてはなら 負けする。相撲道に見ても、注文を付ける事ばかり考へると、敵が注文にはまらない時、脆く負 断じて行へば鬼神も之を避けるといふのが我が日本魂の奥の手である。智にのみ頼ると、 何處から敵が來ても寸分油斷も蹴もなく、四十八手何時でも機に應じて間誤付かないとい

戰が第一步で、大が心眼戰となる、肉眼戰なき心眼戰といふものは無い。敵狀偵察、忍術、スパ イは暗夜を照らす燈火である。 いふ中は、 彼を知り己れを知るの努力が含まれる。先づスパイ酸である。目の戦ひである。陶眼

**に睨まれて居るとろへたら、娄けた國民になつて、八紘一字の大業は出來ないのである。忍者の** ではない。英ツの昨今の實情は之を立證して餘りある。國民互ひに疑ひ、片言復語も偵吏の爲め 一死報國の精神が一つの大きな徳となつて生きるのでなくてはならぬ。 と英國海軍の四Bが如何に精密であらうと、楪偵政治の狡智にのみ頼よる事は決して榮え行く道 だから占から險を守る事徳に如かずと教へてある通りゲ・ペ・ウの組織が如何に巧妙であらり

## 其他西洋の女スパイは邪道

な事である。女には、男に出來ない密偵能力がある。敵を油斷させる、意想外の偵察活動をし得 は向かない。資女猶任諜報を齎す事は多とすべきも色を変つた直接の結果たる諜報は不愉快干萬 西洋のスパイ術の記録には<br />
女人をスパイに用ゐる事が澤山に書かれて居る。あれは日本魂に

まして」といふ唄がある。人間最下等の行爲である。日本魂に於て絶對禁ずべき事である。常盤 る。國際的破廉恥はやがて亡國である。丈夫王確瓦全を恥づといふのは國家に就ても言へるので の生んだ子は皆な終りを完ちし得ざる運命にあつた。韓信が股を潜つた話とは、土蚕異ふのであ ら自鬼して果てる建前であつて、外國の例で見ると、その點は港だ淫らしい。下世話に「燐をだ を賣つての取引きは己が母を辱かしめらる」如きものである。古來我國の女隱密も數は有つたで あらうが、それは貞操錠のかいつた忍術である。男性隠密の補助役を勤めた女性隠密は發覺した を讀った結果としての諜報は、寧ろ國琴である。君國の爲に血を捧げるは可なり、心にもなき色 めなしといふ場合もある。女が生命を賭して密慎仕事をする事は差支えないが、意志に反して色 る、男禁制の場所でも女は潜行し得るといふ事がある。男が誰何される關門を女なるが故にお咎

### 我が忍術の强さ

女スパイの場合などは、萬一發覺したら全然無力なものである。そこへ行くと我が忍術者は、

光の御用提灯の人換だといふのは假作の芝居であつて、あんなに包閣される迄のろく^して居る る。體力さへ續けば、三人づゝ相手に何時間でも聞ふ事が出來る。映畫の捕物に見る、梯子組み 鬪、斬合ひは、百人の敵が居ても、同時に三人しか相手になり得ない。夫れ以上は味方討ちにな 味方の如く見せかけ、腹が痛んで一寸便所へ入るとでも言つて、奥の方へ粉れ入る手もある。疔 敵兵と同じ服装をして居るとすれば、彼は眠らせた敵哨兵の武器を奪ひ、次ぎの溜り場へ行つて つといふ聞もあればこそ急遽を當てられるか、首を締められるかで撃も出せない。非際忍者は、 し發覺した場合には、上人二十人は歸く間に斬り伏せて折を見て脫兎の如く逃げ歸る。人間の格 れては困るから、犬の皮でも者て這つて行く、哨兵が妙な野良犬が束たと氣が付いた時には、あ を止める、又はいきなり首を抱き締めて斃も出させず眠らせる。近常る前に怪まれて大陸龍何さ び入る時の態度を考へて見ると、彼れは、立番をして居る哨兵に近寄りさま、一ツ常で、息の根 一軍に於ても第一位の武術者にして始めて忽衡者たる資格が出來る。忍者敵陣敵或敵の居室へ忍 恩術者は萬夫不當の剛勇者で武術にかけては古今獨步、第一位の達人なのである。一藩に於ても 發覺した場合を最初から豫想して强行債察をするのであるから、共の效果は大きい。その爲には

のは、武術も出來ぬ泥棒か、糞力に頼る能なしの悪強位のものである。

したら夫れ迄である。 と、土臺武術精神といふ事を缺く、西洋諸國のスパイといふのは、智惠一方丈けの仕事で、發発 武術家で第一の勇者第一の機智者でなければ陰密になる資格はなかつたのである。此點から見る つた敵は一人でも恐いが、劣つた敵は百人包圍しても、只だ三人丈けの對闘なのだ。藩中第一の 話が残り、共の刀痕だらけの本劍が、家寶として子孫に傳へられたといふのである。自分より優 りの本劍丈けは腰から抜さなかつたので、大勢の亂刄を木劍で破り投けて無事に脱出したといふ と梱刀を櫻の枝にかけさせられ、酒が動つた頃共藩の武士に喧嘩を仕かけられた折り。二尺ばか 他藩へ入つた或藩の隱密即ち忍衛者は、櫻狩りの消変に誘はれて、花觀る人に長刀は不要

### 斥候の智恵

居ないと見て宜しい。又共遷の高い塀などの上に鳥がとまつて居るのも、塀裏に人が居ない證據 敵陣へ斥候に行つた時、共陣の近門に森などあつて鳥が心安げにとまつてるれば森には敵兵が

である。

ツ打つて火光を發すると、敵はそつと警戒する間に自分はこつちの路から入つて委細に敵狀を探 敵陣へ夜間物見に行く時には、自分が潜行しやうと思ふ路とは異る別の路へ向けて鐵砲ニツ三

どの例もある。水質を聞くにも餘程注意を要する。 人氣の渡る樣に聞える事がある。平家が水鳥の起つたのを聞いて源軍夜襲と誤り狼狽入敗したな 川の水膏といふのは、嵐の夜などは、田へ水を取る鴛めに堰き留めた餘り水の瀬音が風の爲に

る。 り、却て敵に認められる、自分が敵から標がされて居る。と考へて我身を隠す心掛けが肝要であ 斥候に行く者は、敵の姿を見付けやうとばかり注意すると、心は先きに存りて我が身空虚とな

山野に鳥獣立ち騒げば、側面に敵の伏兵ありと知るべし。

旗を多くする敵は兵少なし

深い田は、普通の田より呼少なし、哔に立つて搖り躍れば深田の場合は四方動く。又地形が四

方より行き心の相は水が無くとも泥が深い。

敵の忍者に出合ふとも退くな、味方と思はせてたばかるが上策である。

### 後藤又兵衛

だ遙かに武者ほこりが立つのを見て又兵衞は敵は引退くのであらう。ほこりが白い。敵が此方へ て此方へ逃げる蹬據ですと、果して共の通りであつた。又敷日後の合戦に、敵の陳所が見えずた 味方先手の勢打負けたと。 政の先手の勢が山の鼻を廻つて稍や隔つた空で関の聲を揚げるのが聞えた。又兵衞曰く、扨ては も要なしと早速歸つて主人長政に共事を報告し、今は猞猁なく打立給へと勧めた。又同じ頃、長 上から馬の沓が流れて來た。扨ては味方の大将の中誰れかじに此川を越えた人がある。今は物見 見に避はした。又兵衛單身斥候に出たのである。川を渡り敵陣近くへ行かうとしたが、見れば川 長政の先鋒であつた。南山で、諸人將が明日敵陣に掛る事を約した時、長政は翌早朝又兵衞を物長政の先鋒であつた。南山で、諸人將が明日敵陣に掛る事を約した時、長政は翌早朝又兵衞を物 とんな忍術武功にかけては、後藤父兵衞基次は古今の連署と言はれた。朝鮮の役に又兵衞は烈田 長政共故を問ふ。又兵衞曰く、関の韓が次第に近く聞ゆるのは、負け

萬六千石を與へたのである。後藤又兵衞といふと、剛勇無双、他日大阪城の戰ひでは勇名を天下 に知られたのであるが、彼は匹夫の勇でなく、細心な忍道の心得迄も備へて居たのである。 であると、果して其の通りであつた。されば長政も叉兵術を重く用ね、筑前小隈の城を預けて一 進んで來る時は、武者ぼこりが照くなつて此方へ뺢く、引退く時は先きへ嫌いて白く見ゆるも

### 蒲生氏鄉

兵衛師つての報告に「彼の鏡の敵は十日先きに退きました」といふ。 斥候を選び、猶ほ能く見て参れといふ、此の兩人歸り來り、飯粒など見かけたが敵が何時退いた かは何もしるしが有りませぬといふ。氏郷个度は一族の蒲生四郎兵衛に見て参れと命する。 い。食物を終した跡は有るが飯粒は大方乾いてゐる。歸つて非旨報告すると、氏鄕は更に二人の 彼方の山麓の村あたりに、人が居るか見て参れと命する。 「十年前に雨が降つたきり共後雨は無かつた。更に道路に入の足跡が無かつた、雨の後迄人が居 氏鄕は名將として知られた。共の細心敵情を探る事到れりで、或時の合戦に斥候二人を選み、 兩人行つて麓を見たが人が一人も居な 、そは何故ぞ」と問はれて

言はれたのである。 つたなら、處々足跡が残つて居る筈です」氏郷「能く見た」と賞めた。三度迄斥候を谙はすとい ふ念の人つた處は忍道の極意に吐ふもので、是丈けの智謀があつたればこそ、戦國一流の名將と

#### 前田利家

事と感賞したといふ。 て一列で御ざいます、手前川の中程迄馬を乗り入れ心靜かに見層けました」との答に人々尤もの 後「武者ならば、並びが揃はず大小高低あるべき筈、且族指物も有るべき處を、皆な並び揃ひ凡 夜目には人間に見えるので御ざいます」といふ。利家曰く、『川杭とは何を見當に考へたか」越 顔で、次に富田越後に仰付ける越後歸り來り、「敵は一人も出て居りませぬ、川杭が澤山並んで か見て参れといふ。」斥候歸り、敵は人數を川端に配して備へて居ると報告する。利家合骂行かぬ 天正十二年九月前田利家は神保安藝守と對陣した。一夜利家は、斥候を出し「神保方に備ある

### 秀吉、瀧川一益を翻弄す

山と積んで婪かせた。之を見た流石の一益も夜討の計畫を阻まれ、且つ秀吉、畢竟如回なる手だ てもあらんかと危ふみ、取出の城も油斷なく用心せよ、と却て自分の用心に疲れた。 を化かくる事もあらん。共の用心をせよ」と先づ斥候を出して敵の様子を探らせ、終夜人籍火を り、「瀧川は弓矢取つての名將なれば、今日の敗戦を無念に思ひ、鬱憤を散せんとして今夜夜討 秀吉、北伊勢の合戦に瀧川一益を打負かした折り、深追ひもせず、桑名から五六里退いて陣取

### 信長、浅井ご對陣

く「敵は荷を着けた馬を造かに遠く引退けて居たから、引退くと見ました」金松は曰く「見る所 金松も歸つて來て「敵は此處へ押寄せ參る」と報告した。信長二人に其の見る處を問ふ。猪子曰 又金松爛五左衛門をも出した。やがて猪子が歸つて來て「敵は引退き申す」と報告する。 そこへ 信長が、淺井長政を討つた時、長政の陣が俄かに騒ぐ體に見えたから、猪子兵助を物見に出し

した」と。信長金松を賞めた。 は猪子と同じで御ざいますが、一戦を決して出て参つた長政が、故無くして空しく退く譯はござ 押寄せ來りて戦はん爲にこそ先づ荷を着けた馬を邪魔にならぬ機引退けたものと見ま

## 人を見たらスパイと思へ

先づスパイの疑びを以て見らる」のは相互常然の事である。 爲に、奈翁の計劃は簡抜けに英國側に知られて居たと言ふ例がある。一國民が、他國内に於ては いふ例は少くないのである。英佛戦の際の奈波烈翁麾下の一将軍の副官が英國のスパイであつた のである。石橋をも叩いて渡るべきである。秘書役といふのが、量に圖らん敵の間者であつたと られた人間が時に敵の間者であつた例は茜だ多いのである。現在でもそんな例は無いと限らない 汝の敵をも愛するの寛容を持て、同時に汝の味方をも疑ふの用心を爲せ、昔から腹心股肱と見

見ると、之は容易ならぬ難事である。西洋スパイ術の記録に明記されて居る中から「ツニツ拾ひ 今一人のスパイ即ち敵の間者と認めらるゝ者を捕へて其の所持する密書を探がす場合を考へて

### 出して讀客の参考に供する。

たのを、 つた。《、密書を鐵道便小包便に送らうといふ大膽な方法としては、牡蠣や蛤の中に密書を入れ 例をかける。そこで、我が恐術の方では、そんな場合、其の紙を細かに噛んで呑むといふ事をや で包み、危険の際丸石みにし、後で吐くなり下すなりする。敵もさる者そんな形跡たる者には下 危險が迫つた場合には、地上に落して、その位置を配憶し、後で拾ひに來る。又は、書類を虔護 細字機密文書を丸めて、薄い鉛板で包み、それへ草や泥をなすり一見石ころの様にして所持し、 **昝の中へ密書を入れて聞き、共身危險と見たら其の上から煙草をつめて吸ひながら燃して了ふ。** 義歯の中に隠したり、金銀貨を二ッに割つて中を刳り其中へ密書を隠し元の如く接合する、又煙 は發覺した場合、投げ來て1身體檢查を受ける際、證據物を藏せぬ爲めの方法である。甚=きは 薄い紙へ細書して卷煙草の吹口とか、小刀の柄、ステツキの孔に入れた上を泥で塞いて置く、之 る。又は細字の記錄物を靴底、ネクタイ、帽子の前鹿、革帶の内側などに隠す、又機密通信文を 被服地に密書をタイプ印刷してそれを衣服のボケツト、胴衣の裏などに縫ひ込むといふ手もあ のりで綴ぢ合せて一升二升の貝の中に交ぜて置く、受取つた方では丹念に一ッティ檢め

界を繋がすべき巧妙な岩梁を立てる事であらう。 術も智惠の程度は今日と進はぬから、彼等をして今日に在らしめば、矢張り、今日の世界スパイ かくなり、 かけた刹那、共顔を撮影する家庭用設備も容易に出来やう。こんな事は、世の中の技術細工が細 が寫真に撮られる様な仕かけをして居るかも知れぬ。一寸工夫したら、窃監者が金庫の扉へ手を 信密書を入れて上から泥を塗つて置く、味方が行つて夫を探し出すといふのもある。こんな智恵 の間者の誰れたるかや知らんが爲に、そんな機密書類欄へ手をかけ扉を聞いた利那、其人間の顔 類らしい僞物を置いて、敵の間者に夫を從ませ、依て敵を扱くといふ反間の策もあらり。又は敵 は際眼ない。彼れに盾あれば我にずありで、他の中は何處までも智恵比べである。わさと極密書 る。又は雛計の底を二重に造つて共間へ密謝を入れる。又、中機法としては路傍の樹木の穴へ通 又電氣仕かけなど發明された今日、幾らでも新案が考へ出される。併し、古の我が忍

を捕へて裸體にして有ゆる検査をした。吐劑下離から開腹手術の痕迄、入躪から耳つ穴迄皆調べ どうでも之は敵の間諜に相違ないと睨んで居た大使館員が一人歸陵するといふ。そこご途中之 何んにも出ない。之なら通過させて差支ないといふので、本國へ返した。處が、此り間諜

者の頭髪を剃り暗號文字を讀み、敵の人機密を知る事が出來た。 ンキで暗號通行文を書き、 者は具一ヶ月前病気入院治療の身となり髪を剃つて頭の皮膚へ大使がいとも細かに巧みに特殊イ 一ケ月後頭髮が伸びた虚で退院歸國させたのであつた。本國では、共

た。豊同らん、その燃えさしの蝋燭の芯が密書であった。 來た提灯を忌々しげに捨て入行くも惜しいと言つた顔して汚ないものでもつまむ様に拾つて行つ 取落した拍子に蠟燭は消えた。身體檢查となつて何にも出ない、許されて歸る時、燒け生けの出 **絡ん。逃げて了つた。こんな同じ手は、今の外國の女スパイの慣用手段で、その例は相當多い事** である。夜道を女スパイが、蠟燭提灯で行く、忽ち怪まれて捕へられ檢查となる、思はず提灯を 様にしてその紙入れを開けて居た女族行者があつた。つけた泥棒もその上革紙入れを狙つて遂に 人全の方は、汚れた手提袋の中へ入れ、懐中深く上華の紙入れを藏し、折から人の日を避ける

失らして居る。 を作ぶ急ぎの密書を届けに行くのだが、わざとひまそろにとぼけた、共實全身の神經を針の様に 同半昼な話がモツとある。或る女スパイがパスケットに食物を入れてのろくさ出かける。一刻 忽ち巡羅の爲に誰何される。彼女バスケツトを無遺作に投げ出して左手に喰ひか

尽 見たが、密書らしいものはない。女スパイはパスケツトを拾つてのろくさ又出かけた。景闘らん けのソーセージを大事そうに振つて居る。てつきりそれが怪しいと睨んで、奪ひ取つて寸斷して ずの様な拙い細字が響かれて居た。それが密書なのである。 スケットのよどれた名札に自分の宿所姓名が祀され、インキが消えかゝつて居る間に細かいみ

## 敵のスパイに乘ぜられるな

「妄作日は大變であつた、兵隊さんの★提飯を作つて、 一人で二百づ」、手がふやけてしまつた

りましたの子」 **斯りいふ偶然な笑話が始まる。そとに居る人が、反問して「ほんとに大變ね。** それで何人で握

「私達の婦人會の人達が二班に別れて、各々受持を定め、 何んでも私達の班が二十人であつたで

此話を傍で聞いて居るか、又は人傳てに聞き取つた敵のスパイがあるとしたら、二十人が二百

**つゝ握つて四千個、それを兵士に二ツ宛分つとしたら、そこの驟を通過した兵敷が二千人といよ** 計算が立つのである。之は日本出兵敷を知る一つの材料として絶好のものであらう。

**軍艦が何れの方面に出動するかを知らんが爲に潰物數量と之に發した後の數量を知らうとする。** 熱地へ行くか、寒地へ行くかを判するのである。 何故ならば、熱帯行きの潰物は腐敗が早いから鹽をからくする。鹽の使用率に依つてその艦隊が 軍艦へ積込む漬物の敷量に依つて、出動変數が大よそ見當が付く。そとで、敵スパイは、その

來ない 事で大槌忙がしいので御ざいます」 横濱に居る或る外人は物置の扉が壊れたので、出入りの人工に修繕を頼んだが、 そこで、大工の家へ行つて見ると、主婦は曰く「うちでは、此頃横須賀の海軍關係の仕 何日迄經でも

べきを偵知し得るのである。 とれて、外國スペイは、海軍工廠の擴張工事を嗅ぎ付けるのである。まさに海軍の活動近かる

際報図の一端として、出征軍人の方にメンソレータムを慰問品としてお送りしたい。就では出征 或る宣樂工場名儀で、、出征者の留守宅へ簡單な、謄寫の手紙が來た。それは、 「弊社に於て此

の如く意ずれしたのとは異つて湿膩だから、そんな細々した點に氣が付かない。 久しく淫窓育ちで湯ごした日本人には、人を見たら泥棒と思ふ卑しい根性は染外少ない。英米人 は知れたもので、之に依つこ出征部隊の配置が大體見當が付かうといふのである。東亞の孤島に 然喜んで此の手紙に励して戦地の名宛を返事する。安價なメンソレーを何干と送つた處で、費用 御子息の戦地名宛をお知らせ下さい」といふ文句で返信端書を封入してある。出征者家族では當

洩らさず、觀察感想を隨時書いて送つて下さい。其の時々に書かなければ、後では臆跡になりま 慰問記をお書きにならなければなりません。出版の方は私が必ず交渉の任に當りますから、細大 あり、相當危险でもあり、それ丈け張合ひもあり、此の光榮ある仕事を記念する爲には是非その 知つた人が、親切に勧めた。「あなた方が、皇軍勇士慰問に出かけるといふのは實に名譽な事で 戦地に慰問別が派遣され、 共中に、各種の人々が加はつて居る。一人の女流作家も居た。之と

眼光を以て見れば、此の日配に依つて、その戦地の日本軍配備、休養狀態、連絡指揮の系統や、 彼女は大いに意を得たりと、才筆を振つて毎日斷片的な日記體の手紙を寄せた。紙背に徹する

司令官其他の氏名迄も知る事が出來る。

を配る。 が解る。 御守りを……如何でございませう?」 或る兵營でその司令部に夜遅く巡電燈が多く點つて居る。あの聯隊が動員をして居るといふ事 すると、土地の氏科様の神職が、自頃待期中と目指された應召兵の宅へ出かけてお守り 「お宝様でも近々あの方面へ御出征の様に、町の役員から何ひましたので、武蓮長久の

言つて、 確かめる事が出來やうといふのである。 なる程、神前の神職丈けの事はあると感じて、共家では、御親切様に難有うございますと憎を 上銭仕銭で共のお守礼を買ひ取つて何か打解けた話でもすると、 之に依て動員の事實を

兵營近くの飲食店の原人、女中から報告された會計計算書なのである。 九州にかけて重要都市、陸軍師関の所在地には皆なその支部を設けてある。 外国の或る教育は、名古屋、京都、大阪、岡山、廣島、小倉、熊本など、東海道線から山陽線 **司報告が生る。それは、共地の我が特校の家庭、下士官の下宿などの出入商人から、又は** 是等の支部から例に

又或る港町の羅紗商人から來た電報に、 「最近、羅紗の在風品は、季節關係の爲め、

は日下活潑ならず、近き將來も此方針によるものゝ如し。變化を認めたる時は更に通知す」 たとする。之が真意は左の如きものと解釋される「大陸方面、即ち滿洲國境方面へ日本軍の補充 への動き方、まことに鈍し。更に通知する迄追送に及ばず、出荷見合せのこと」といふのがあつ

と人な手は、日下歐米諸國のスパイ衛としては最も顯著に實行されるのである。

れ、共の中に韓部級が三人含まれて居た」といふ事になる。 ては、餘りばつとしたかつた。當日土二側を使ひ、花束を三ツも落した」といふのがあつたとす 東京に囚る二外人は、本國の諜報部へ送つた手紙に「東京に於ける五月一日の氣分は僕に取つ 共の裏面の意味は「東京のメーデーは豫期の通り、相當險惡に行はれた。約千二百人檢束さ

だね」と唆かける。 又則タクに乗つた客が見ると、ダツチだから、運轉手に話かけ「ばかによい車を流して居るん

「フォード、シポは皆な微鏡でさア」

「僕も二七年のシボを一ツ遊ばせてあるんだが、微發を願ひ出やうかな」

「そんな遊んでるなら、早く志願して微酸に應じて下さいよ。私共はなけなしの一豪を微られる

私もそこ迄は知りませんが、徴發所へ行つて係官に聞いて御覽なさい。」 んだから、 「さよう、二七年とすると四千圓と相場ですなア」「どとへ願ひ出ればよいんだらう」「さア、 少々金になつても此のダッチの借料で差引零でさア」「それで、どの位になるんだね」

れて氣水に日本人の肉體を蝕ましむる事を考へる。 那人を阿片で退化させやうとしたのも其の一例である。だが一糸紊れぬ我が新體制に對してそん な邪術が利かない。處が、日本人は外國煙草を珍重するから、 い。更に内部的に食ひ入つて日本國民の質その物を低下させやうとするスパイ運動さへある。支 あるの .G 民間自動車の徴發場所と價格とが、大凡そわかるのである。一言一句特な諜報に關係が 油斷がならない。だがとんなのは、外部からのスパイに属する、左程恐いものでな 彼等はその中へ少しづゝ阿片を入

婦人の国取つた繪を掲げる。之を見て西洋かぶれの日本婦人は、 の十五七も喫煙する婦人は不姓になるといふのである。それで、彼等は婦人雑誌に煙草を喰へた とも、煙草のニコチン毒実けでも婦人の姙娠能力を損傷する事が出來るといはれる、一日に兩切 同時に彼等は日本婦人に喫煙癖を附けて民族の母胎を破壞する事を考へる。つまり阿片でなく 忽ち生意気根性を起して煙草を

喫ふ事を見榮にする。すると、政府は婦人用煙草迄も費出す事にもならう。かくして岸兒が減じ 低能見か多くなる。

に關する材料を提示する。つまりお人好しなのである。 會員などに正面から注文でも用した場合には容易にその製造能力を暴露し、關係方面の内部狀勢 が足りない。念で買へない日本人も、迂濶に口を滑らして軍機を洩す場合が多いのである。商店 らないのである。併し、何れも人摺れのしない、無邪氣な頓民であるから、人を疑はない。用心 に日本人を人れやうとするが、決して成功しない。純なる處女性を堅持する日本人は賣國奴にな ないってある。筋繰の點では日本人は団螺の如く聞いのである。 **微台を開き、雑誌原稿を依頼する。歐米依存の愚劣な考を一掃しない事には、彼等に乗ぜらる外** 日本の育品階級を以て自ら任する牛解女流は、外國の産兒制限論者を歓迎し、之を招聘して、講 モーッ生空率任減の企園として彼等外人は、産兒制限といる事を宣傳する。 外人が金を撒いてそのスパイ網 それに吸ぜられて

に掲げた例を轉載したものである。今日のスパイ戦は、昔の忍術戦に比して其の根本が少しも異 以上は最近のサンデー毎日に「陸軍少佐の談として、我國民に防諜に関する智識を與へる爲め

部下を派して例の真田紐商人に仕立て、各地の密偵任務に當らせたなどは、到れり盡せりに細か を用ゐる事であらう。 い處へ届いたもので、真田の智を以て今日の諜報任務に當らせたならば、もつとく「巧妙な方法 つて居ないが、形の上では、いろ!~と細かく變化して居るのである。昔、 眞田幸村が、

### 忍術の精神力

するこれか忍術の本務である。 に有利な計略を立てる危険に曝された時に於ては、あらゆる方法を以て逃げ、自己の重命を完了 要するに、人間の心理狀態を科學的に別用し、との身との儘を犠牲にして、敵情を採り、自軍

す、即ち殪れても猶己まざる精神を以て忍道の精神といふのである。人間は常に気の下に置かれ ても己まめ、死しても七度、八度生き湿り、酸阀の鬼となり、神となり、あくまで図っために龍 「噴れて後已む」といふことがむるが、忍者はそんな馬鹿なことでどうなるものかといふ。吐れ この恩術の精神といふものは、どこまでもやり通すといふことである。よく云はれる言葉に、

が本義である。最後の勝利は忍にある。 ことが忍道の心である。再び言ふ「忍術の「忍」は忍び込む忍に非ず、耐忍の忍なり」といふの てゐる。危險に曝されてゐるといふととが忍である。だから常にこの眞劍さを以て生きろといふ

二十六貫の重さに耐へるといふが、私は霞で棧などに喰ひついてぶら下ることが出来る。若しそ のである。 れが出來ない人は體力の弱い人だ。人間といふものは自分の體重を十分に支へ得ろ力が尚にある んなことは何でもない。私は十歳までの子供なら日で吊つて、振廻すことが出來る。失尚の力は 自分の體重の三分の一に耐へる力がある。よく見世物などでも目で物を吊り下げたりするが、あ あるかといふと、吾々の五體は非常に弱いやりであるが、例へば目をつむつた力といふものは、 その爲には忍者は常に健康狀態を保つ。眞の健康を保つのである。真の健康とはどんたもので

**らいふわけかといふと、右の自動車の網は右腕に通してゐるが、その環を左手で持つてゐる。左** ケンテルといふ者が來て二豪の自動車を引張つて見せて居たが、あれは少しインチキである。ど 腕の力は肱を張つただけで體重の七倍、力を入れゝば何倍でも支へることが出來る。 シアの

でもない。私は二十一貫五百あるから、六人乗自動車に十人位乗せて轢かせても何でもない。 の自動車に慄かれて死ぬなんて人間ではない。 費の人は八百貨のものに耐へる。私は仰向けになつて自動車に轢かせる實驗をやつて居るが、 三四千ポンドを支へ得る力があるのだから平氣である。私なら、自動車を二豪づしても引張る。 線にならうとするやりに垂直に作用するだけで、すべての力は腰に働く。然るに腰といふものは 側の自動車の綱も同じく左腕に通してあるが、その環は右手で持つてゐる。さらいふ風になつて それから腹の力、仰向になつた腹の力は十五貫の體軀の人なら六百貫に耐へる力がある。十八 自動車が兩方に引張つても、 その力は腕にか」らない。たい山形になった雨綱が一直

る。砂をつけるのは刺戟を強くする爲で、かうしてゐると、 る。昔は棕褐繩で、擦つたのであるが、具个は纏の手束子が一番よろしい。これに砂をつけて擦 忍者は常に混浴を避けて水浴をとる。ぢき風邪を引くやりではいけないので、皮膚の鍛練をす きめが細く色も白くなる。

たまりの石にする。細い部分はどうして鍛へるかといふと、 腕力の練磨には初めは袋の中に砂を入れて叩く練習がい」。それを砂利にし、次に小石にしか とれには木の槌が一番いる。

にはハンマーがいる。それも一貫目、一貫目、三貫目といくらでも殖やす。

けない。肋骨は十二本あるから一本位折れてもいゝといふ氣慨でなくてはいけない。 ぶつかると肋骨が折れやしないかと云ふが、肋骨を折つたらどうなるだらうなどゝ思ふことがい 胸を鍛へるには、私は八貫日の分銅を自分の胸に打つける。これで練習する。かろいふものが

するともやり通さうといふ氣分を持たねばならぬといふのが忍道の精神である。 い。難關が餘計ある人間とそ、成功の域に達するのである。だからあらゆるものに打克つて、死 作に耐へ得るかを試みるのである。その時にそれを、逃避する人間は絶對に成功するものではな **ぶち営る程鍛へられる。人間に災難が來るのは、神がその者を惠んで大成させむが貸に、その人** みである。叩いて叩いて叩きのめす所に日本刀の切れ味を生ずる如く、人間も難關にぶち営れば 術の方では自らぶつかつて行くところに於ては絕對に何物もない。總ての難關が來るのは神の惠 とれは全部、自ら如何なる困難壓迫にもぶつかつて行くといふ精神を練磨するためである。忍

## 忍術と尙武錬成

## 日本武術は完全な體育法なり

も、我等の如く武衡を練習して居る國民はないのである。 のみ。夫礼程後等は、意気地つない國民である。今日武衞は我が日本にのみ有つて世界何礼の國 ツは遊戯である。餘技である武御ではたい。西洋には武術といふものが無い、唯だスポーツある 痲痺して居るのである。今日運動體育を唱ぶる時、皆スポーツを説き選手を語る。併し、スポー ると、一つとして満足なりつはないのである。天下泰平久しく續いこ、日本人の尚武の精神迄が 以上我が忍道の强剛無比の精神を以て、今日の體育、運動、競技などいふものを仔細に吟味す

術である。共の體育運動上の效果は格段の差がある。武術は練習と雖も、真劍同様の緊張があり 武術とスポーツと比較して其優劣を割すると、 スポーツは徹底遊びであり、武術は龍劍な攻防

動である。武術のみは活運動である。 動は、單なる形であつて、そとには微妙な精神の作用を仲はないのである。そんな運動は、死運動 體操スポーツと言はるゝものにはないのである。ゆつくりと理請めに局部々々の筋骨を動かす運 程に、 つたり、打込まれる刀の下を潜つて敵の急患を突いたりする様な微妙な緊張活動は、他の運動、 氣が向かない者は、仲間の活動を眺めても居られる樣な假借はないのである。人間に取つて武術 1.つに一つの活動がある。體力と精神力とを存分に振起しての活動である。彼の團體運動の如く 化の間に意圖あり、決斷あり、心眼を明かにし、勇氣を極度に奮起し、敵を倒すか我礼倒れるか やらないよりは多少でもよい位の考へでやつたとて然程功果のあるものでない。武術には千變萬 ながらに、 る。青年の體力は今日の體操の樣な理話めな動作のみで完全に養成されるものでない。 喧嘩の樣だと言はるゝ道場の武術試合が能く見らるゝも、我が武術の真剣味が、現はれるのであ 精神上の迫員がある。そとには我が生命を護り、敵を倒すの勇猛心を要するのである。まるで、 緊張し昂奮し、萬遍に身體を動かす運動はないのである。投げられる拍子に敵の肿腹を蹴 心も空に、唯だ機械的に身體を曲折し動揺する丈けでは、何んの感興もたい。ただ、 スポーツは、 無機體の製品の如きものである。 武神は生き

である。 特に優秀なる素質ある者のみが練習をして舞臺に現はれ、大多數は懷手をして競技を見物する事 自然なる格闘術であり、 の畸形的存在である。 る。之を忘れてスポーツ國策、選手萬能を考へるのではいかぬ。武術は端的に生命を呟する活動 育法であると妄信して居るのである。日本には、西洋にない立派な武術といふものがあるのであ た諸養素を含んだ有機物である。西洋依存の一知半解の徒は、西洋のスポーツは人間 西洋のフェンシング即ち片手劍術の如きは不自然なるスポーツであり、ポクシングも不 其の身心に取つて完全な作用を與へる事は論を俟たぬ。然るに何事ぞ、西洋に此術がな 日本も武術を顧みなくて宜しいと考へる短見が蔓こる。選手中心のスポ レスリングの如きは、唯だ複雑な馬鹿氣た勝負法であつて、進身攻防衛 ーツにあつては の理想的體

に之を試みるは大いに興味ある事であらう。 スポーツも、遊戲競技として巧妙に楽出された野球庭球の如きものもあるのだから、直確の餘暇 我國には、正しく完全な根本必要な體育法としての武術といふ、世界無比の優良な方法がある 何を苦しんで、西洋の選手制スポーツを體育の中心としやうと努力するのか、たた西洋の 但し武術は三度々々の食事の如く。 スポーツは子供

らされる事のない様にありたい。 ねだる間食のしるこに相當するものである事を能く心に銘して、今後再母碧眼紅毛人の宿に踊

### 武術は積極的護身術

き、却て敵を乔命に被らせるといふ御もある。併し武術は畢達護身術であるから、我身にふりか 戦ふ術も知らぬ者が薄く守れる理由がないのである。或は三十六計の奥の手を用る弱を示して退 にする事である。 如かむといふが、併し、之は善く戰ひ、而して戰つて勝ち得る者にして始めて言へる事であつて へて見ると、之は敵を防ぐ爲めである。敵を防ぐ方法には種々ある。善く戦か者は善く与る者に くる危險を断絶して了ふ事が一番安全である。即ち積極的旋身術は、敵を打倒し、之を亡きもの 武術が遊岐化するつは、武術の根本を忘れるからである。武術が何んの必要から起ったかと考

る。甲乙兩者喧嘩をするとしたら、先づ發聲の威嚇即ち叱咤掛け聲が發せられて、相方の元氣が 今武術の本體を知るには、兩者を鬪はしめて見る事が一番捷徑である。所謂喧嘩を見る事であ

付いたり、耳を取ったり、睾丸を握り潰すかで最後の幕が閉ぢられる。 を折らか、又は眼喉を締めるか、頭骨を折るか、拳団で急所を打つたり目を突いたり、齒で咬み 棒、細長い石(石斧)などで撲り合ふ。それで勝負が付かないと、五ひに手で突く、足で蹴る、 が始まる。次第に接近すると、大石、人木を投げ付ける、もつと接近すると、有り合せの木の枝 やがて組打となる。そこで一方が押へられて息の根が止まるか、又は逆を取つて腕、指、足など 比較される。次には飛び道具が使用される。即ち手頃の石を拾つて二十間上間の距離から石合戦

物と同格に下げて居る。渡らんかなくくの、世は凡て寶物時代である。 な武術でないのである。然るに昨今は武術の小問切り時代とあつて、武術をスポーツといふ見世 此の、つは武術として須曳も離るべからざるものである。此の三つの方法を象値しなくては完全 武術を語るに當つて、右の飛道具、得物(刀槍棒など)組打と三段の順序が當然に來るので、

置金になるのは見世物である。没草が恐ろしく繁昌するのも共の證據であり、丸の四東資が

### 弓矢は骨董品

せぬ限り、二十圓白木の新弓、五圓の廳の三斑四斑の矢と、十圓の弽を買ふ錢で、小銃とピスト 天下になって、野球、 力を以て、今後十年百年もして、全世界を王道樂士となし、戰爭も鐵砲も刀も、永久に用のない て止むを得ないなどゝほざく危险があるから、此處は一つ錠をかけて置く。我が大日本帝國の威 學生迄が、電車の内へ、七尺の弓を聡づかみで入つて來で、人の目を引く事も、正課の飛沫とし などは正氣の沙汰とは思へぬ。簡取引然としたメートル法が實施されてる世の中であるから、女 なるスポーツとしては趣味ある存在で敢て棄てたものではないが、之を中等學生の正課にしゃう が付いた。併し現代は銃砲の時代となつて武器としての弓矢は存在價値を失つた。勿論弓御も單 矢といふ飛道具が、相當精巧な武器と發達し、非常に重實され、武士の表道具と言はれる迄に位 太古から中世近代と經過する間に護身補即ち咸術も競達した。そして石を投げ付ける代りに弓 つに加へる事も興味が十分であらうが、もう一度世の中がカンテラ、ランプ時代に逆戻り 庭球、麻雀などが、中學校の正課になる時が來たら、弓術、否、弓道も正

ルの練習でもした方がお利口といふものに遠ひない。

## 素面素小手の試合に復れ

程異つたものである。武術練習者の目的を道場試合に集中せしむる事は、武術職落の基である。 故に武術の改革は、 即ち道場試合用武術といふのである。不意に起る真劍勝負用の武術と、道場試合用の武術とは餘 の道場、「合に於てどろしたら勝を取れるかといふ事に関心するであらう。之を稱して勝負太月、 今日劍浦、柔術を稽古する人々の多くは、真劍護身の場合を考へるよりは、寧ろ何れかの晴れ 今日の道場試合法を變革するが早手廻しである。それには左の如き試合法を

を厚くすると、萬一顏面をかすつてもゴム毬で打たれた位の感じで、拳闘の打撲に比してすつと のに作る。いづれはゴム製品が自由自在に出來るであらりから、袋はゴム製にして切失きはゴム で、柳生流のやうた袋竹刀を握る。此の袋竹刀は、存分に打つても相手に大怪我のない程度のも 兩者道場に立出づる、共に今日使用する面、胴、小手等の撃劍用道具は着けない。素面素小手

である。飛道具戦の事は後段別に説く事とする。 輕いものであらう。之は第一段の飛道具戦が終つて、第二段の得物を携へての聞ひを豫想するの

甚だやゝこしいものに思へるが、併し大體はあんな風になるのである。 負を見定める丈けの限力が無くてはいかぬ。彼の寛永御前試合などいふのは、講談本で蔵んでは ない判定をする様な点るい事ではいかね。双方目にも留まらぬ早業の観打の問から、審判者は勝 合者が「お雨だ」、お小手だ」と自分できめて勝名乗りをしてから、審判者が首をかしげて覺束 命的の打込みがあつたと見た場合、審判者が仲へ入つて之を分け勝負を定める。從來の樣に、試 手な、勝目を取る様な間抜けた事をする暇がない。双方五ひに打ち合つて居る間に、何れかに致 扨て防具なしてやるいだから、袋竹刀でも十分の真剣味があつて緊張する。伊達た真似や、派

敗を決する。卽ち杀、劒合體の真武術試合である。之は護身術として當然の事である。 く。そこに劍術と柔術との勝負が始まるか、又は双方共に柔術で闘ふ事となる。そして最後の勝 此時若し一方が竹刀を叩き落されたとしたなら、彼は、一呼吸の間に、敵の懐へ飛び込んで行

### 武術改革の根本

沈め「右手で敵の脚を打つのである。 ある手だが、亂國の門には力で脚を拂ふ騰も見出せる事で、或る地方の町内喧嘩では、頗る有利 骨の上だけでなく、腸體全部、何處でも受け損じて打ち込まれたら一本になる。又脚は薙刀には 胴の一ケ所の狙び虚か疑更されなければならぬ。即ち、頭、腕、胴體、脚となる。頭も真向唐竹 **な狙び所とされて居る。但し共の場合は、左右二本の棒を持つて左手で敵を威嚇して共隊に贈を** の問題ではなく、左右共に腕に打込みが入つたら立派に一本である。胴體も、從来り様に右の腰 割のみならず、斜めに行つても肩を打つても當然致命傷と見る。又小手も、一寸上つたの下つた 以上は試合の形を入まかに示したのであるが、此の袋竹刀試合に於て、從來の如き、面、小手

としては不合理である。多年到術を練習した人でも、いざ喧嘩となつて、木刀が欅の棒でも持つ 『今の小手は一寸上だから一本こない』ことの「今のは相だからいかぬ」のといふのは真剣勝負 の肉を斬られても、鬼に角、刀斬り込まれて、多量の出血したら負けになるの か常然だ。

亂闘の用意練習といふ事も全然閑却されて居るらしい。 剣術の映點は、 ひ左を拂ひ、手ばかりでは足りないから足を擧げて蹴飛ばすといふのが當然である。 つと真に遠いもので、大勢亂闘の間には、正眼の構へだの、大上段だのといふ手はない。右を拂 け自分の 懐 が開かぬ様にし、斜めに袈裟がけにと行くのが人間の本能なのである。今日・ツ橋 ら行く様な喧嘩真剣といふものはあり得べきものでない。啄ろ當節の映畫で見る劍劇とそは、ず の體育館の釘一本ない板の間道場でやる樣な、あんな華手な、一氣に大業で、お面なども真菌か て打合つたら、物の美事に人上段にふり冠つて打ち下すなどいふ事が出來るものでない。成るだ 一人對一人の試合ばかりで、一人が多勢相手の心得が更になく、又双方大勢での 殊に常節の

### 最後は突きの一手

らず、又袋竹刀と雖も、全力で腹部や顔面へ突きを入れたらひどい事にならり。之は平素の練習 の真劍勝負の必要に迫られた時でなくてはやれない。睾丸や下腹を強く蹴る事は禁じなければな つ髪る問題は、蹴る事と、突き手である。是は何れも致命傷若くは怪我が出來るので、本當

も一年、胸部の胴へ留まつた突きも一本、腹部の突きは一層有效なのであるが、之も大怪我の處 突きを十分に練習する位の覺悟がなくては、一人前の武術家になり得ないだらち。一番人切な事 瞼だから稽古が出來ないにしても、十分に心得置くべき事である。桑人形でも作つて腹部胸部の ある。劒術で一人對一人の場合、突きの一手(腹胸を體の突き)程有效なものはないので、之は危 て相打ちの突を入れるのである。 遠ひで、弱い者が強い者に向ふには、腹部の突き一手以外に勝ち目はないのである。頭をあづけ れがあつて、今日では一般に禁じてあるが、然りとて眞劍の場合も是が役に立たぬと思ふは大間 ての創道の練習時には、咽喉の中央でピタリと切失きが間まる突きのみでなく、 には何とかして擬物を用ゐて稽古するとして、試合時には禁手としなければならぬ。防具を著け を全然関却して居るのである。 頭には刀が外れる事があつても、腹の突きには外れがないので 面へ常つた突き

### 拳銃に向ふ時

文明が進むといろくしな飛道具が生れて來る。

て來た人官を要し、車の棍棒を抑へて右手で、三艘迄、東上の大官を射たが、皆な首や顏の周邊 た方になると、思ふ核に命中するものでない事を知らなくてはならぬ。暗殺者が、人力車に乗つ へ外れて了つた。何故、胸や腹を先づ狙はなかつたかといふが、平常から練習しないと、 があらう。近ければ、相打ちの覺悟、 か、ハンと來たら中らなくとも倒れて敵に油悶させるかである。敵との距離に依つて種々の闘法 運命を実に任せて一気に敵に近付き、相打ちの皇悟をするか、又は、何等かのトリックを用ゐる とそ鐵棒も有功だが、弱虫には鐵棒も存分に振り廻はせないと同じ事である。拳銃に關しては、 観りた敵が、直ちに踏み込んで來ると考へると、怖氣が付いて有功に使用されない。鬼であれば れもので、武術の心得もない者が、総鉄一挺で人功を奏する事は望めない。若し射損じた場合、 の飛道具でしかも弓矢に比べて段遊ひに有效である。併し、之は柔劒術と相俟つて始めて活用さ 中で一番先きに束る形道具の事に就いて考へて見やう。今日個人武術をしても飛道具は小銃と 中位の距離なら総へ間なく體を躱はして放の狙ひを間誤付かせる。若し自分が拳銃を有つ 小銃は守る戦場用器と見るべく、としでは拳銃を説かう。拳銃は、 遠ければ、木なり柱なりを構に取つて次の駈け引きを工夫 今では、唯一

うまく行かない。 銃でも弓矢でも、 からである。 狙ひが上の方へ外れるものである。之は骏射する際、 手が浮

敵の背後に我が視線を置き、さながら曲物の後方より、我が應接者の近づき迫りつゝあるが如き 注意を奪はれ易いけれど、之等には斷じて氣をとられてはならない。勿論この時も亦平然として を交して、敵を挺撃する勢ひを示すが良い。 **氣型をよそふ必要がある。その上なほ出來得るならば、との假想の味方に微笑を送り、** わるものである。からいふ狀態に置かれると、素人は鬼角銃口や曳金の部分、或は敵の目付きに つては夫れが我が身體の一部に接して差しつけられてゐる時、敵は必ず我が目に注意を集中して 次に総銃を提した敵が色に我が身邊に接し、冷たい総銃口が間近に突きつけられ、其しきに至 月くばせ

伸して組みつくか、目叉は鼻に猛烈が突きの一手を加へるが良い リ相手の筝鉄を横に叩き落すか、乃至は片手をもつてそれを横に押し外づすと共に、一方の手を 日をやるか、乃至はチラと傍見をする筈のものである。この相手の視線の變つた際に楽し、ヒシ この場合、曲者は必ず之に注意を奪はれその背後に不安を感じて、思はずふりかへつて後ろに

發明の挙銃對抗衛が最も大切である事を忘れてはならぬ。 何らかの工人で巻鉄術を練習しなくてはならぬ。之事ある者は必ず武備あり、武備の中でも最近 漢や強盗は大抵ピストルを持つて來る。誠に仕末の思い事である。だが、武術に熱心たる名は、 所持を禁じてあるから、いざといふ時、拳銃を與へられても餘り役立たぬ事であらう。而して恩 はならず、巧妙な筝鉄術は、劍術柔術に劣らぬ技術であらう。我國の取締り法は、曹消人の条銃 どといふ早業は除程の練習を要する。又は横か後ろを振り向きざま發射するなども練習したくて 次に咄嗟の場合、左右の我がポケツトから二挺の拳銃を双手に取出して敵二人を同時に引るた

## スポーツを廢して武術に復れ

野球に熱中して居るざまは無い。英米人は蔭で紅い毛の生えた舌を出して「日本人は能く踊る、 、寸ばかり我等の笛を吹けば」とせいら笑つて居る事だらう。 洋から入つて來た筈の、スポーツといふ見世物が築えて、尚武國日本の青年が血道を上げて

單なる遊技、單なる興行の見世物たる野球がかくも、日本へ來で繁昌するといふのは具の競技

る如く考へるのは不見識の至りである。舶水ものを凡て上等品と考へる愚劣な謬見である。 で見世物である。夫を何事ぞ野球が榮える國民は優良種で、之なくしては一等國たる清かに關す としての仕組みが極めて精巧で多趣味であるに因する點には論がない。併し、あれは單なる競技

するといふ事がなく、 ても空外で格別もし、 武術なるものは我が日本にのみ存する。四洋には、刀を持つての仕合術といふものがなく、又徒 は武術でない。丁度、我が今日現在の國技館の相撲が武術でないのと同じととである、今日前の 行は後樂園の職業野球團のみ之を許す」と嚴命した處で、それが爲に日本の國威も學生の品位 手学學で敵に渡り合ひ、時には自鬼とも對抗する體術といふものがない。必要の際には、 とかいふ種類のものがないからである。拳闘とレスリングとフェンシングといふのもあるがあれ も、上るとも下る事はないのである。學生の體育運動はそれ自らの方法が別に存するのである。 何故西洋で野球が大ごとに騒がれるのかといふと、彼の國には野球以外に立派な國技とか武術 明日からでも、 父徒手の格関衛を護身的に真剣に練習するといふ事もない。 長剣を抜いて聞ひもするのであるが、更に適當な防具を著けて到御を稽古 賢明なる文部人臣が學生の野球與行を禁止して「あんな見世物與

**売れ論する價値は更にないのである。** あるかに省へたのである。フェンシング、レスリンなどは蒟蒻武術であつて、あれを取立てゝ彼 道の極致と思つて、 於二西洋春闘の幾倍の功果があるのである。ただ加納柔道の、 手と名づけて古毛術の。部を活用したもの、 合には、あの様へもあの打撲術も質値を失ふのである。真の攻防術を學ぶ尽があるなら、 鈍なものではないのである。客園は正面の敵一人を假想した防攻御で、四方から敵が現はれた場 が日本柔術の極致であると考べる様な愚鈍な頭腦で此の理が解らない。我が傳統の柔術は欠く、 を我が古米傳統の柔術と比較したら、その幼稚椒まるものである事が直ぐに解る筈だ。加納柔道 「ึ奪闘といふえらいものがあつて、世界一の護身御である」と、知平解の徒がいふ。併し、 投げる、折る、 久しく日本の氣の柔術を関却した爲めに、世人は、拳闘を世界一の武術でも 盛くと、あらゆる術を蠢くすのであつて、 义、 植芝流の體術を學ぶ事が、同じ力量同じ年期に 無きには時る程度の無難體兩を柔 **参問の様に接つ一方の愚** 今日空

### 真の武術が必要

年が凡て柔劍術を練習して居るに比して雲泥の差である。 に喰したのである。それで、職業の見世物として筹闘家なるものが、何千人か存在するまけで、 一般人は徒手卒拳の格闘術といふものを更らに練習しないのである。之を我國の中學校以上の青 たる報ゐとして、彼等は、脊骨迄が軟かくなつて了ひ、武術などいふ烈しい技術には堪へたい者 といふものは、徐程の腹投けである。 を附けての真劍練習をして居ない。刀あつて刀術を知らず、銃劍を作つて銃劍術を知らぬ西洋人 べき筈であるが、元氷、スポーツのみあつて武衛無き西洋に在つては、銃劍術を我國の如く防具 洋から輸入されたものであるから、西洋人と勝負するに當つて、銃劍術は最も公平で對等である ち西洋の片手剣術に比して比較にもならぬ程に便越である事は誰しも承知であらう。 皇國の武術としては、 劍術、 柔術、 印度や、支那等の富を奪ひ去つて、百餘年の暖衣美食をし 鉄剣術の三つが大綱である。 我が劍術は、 フェンシング 統剣は、西 卽

直ちに之を學生の見世物にする事がいかぬ。學生が學業を多少でも疎かにして見世物與行をして 野球は競技として減に精巧無比なものである。全世界に築えしめよ、ただ、段きものなるが故に 見世物は、見世物として、存在せしめよ、野球は職業團の見世物として大いに發展せしめよ。

學生相撲人會で負けて引揚ぐる際他の負け組がとそく~逃ぐるが如く出て行つた間に、彼等は党 々と一齊に校歌を高唱し、大手を振つて悠々と引去つた。司會者側では、其の態度の立派さに感 揚げる時、顔も上げ得す、泣き面で去るなどは以ての外である。往年、松蔭同畔の因上館學生が とて、欝慎を銀座街頭に洩す如きは枝唇である。平素其學校の教育が思いからでリアー負け三引 論である。根本に必要な質用價值滿階の武術を疎かにして、遊べの野球を第一とする事は、斷然 はいけないのである。「野球が其學校精神を代表する」などは、西洋人の笛吹きに踊らされた協 とは眼中に置かす、 いけないのである。鳳枝で野球を興生にやらせるにしても、第一には體育と考へ、巧損と、 感狀を送つた。之を國士館では、廊下に額にして掲げてある。天下の見世物與行學生以て如 具の試合も、 態度の立派といふ事に重點を置かなくてはならど。負けたから

野球といふものは忽ち衰微するであらう。今日の野球學生は、新聞の種に使はれて居る様なもの である。夫に比べると、我が武術は新聞の記事を要せず、又興行をせずとも一向に崇儀せず、征 単生の野球興行を煽動するのがいかぬとして、 常局が新聞の野球記事禁止を命じたとしたなら

何とない不安を感じて存分の働きが出來ないのである。今日、柔道と劍道と分離して南方なれた ある。つまる處、空祭の格闘が武術の基本である、格闘術を知らぬ者は長槍人剣を手にしても、 後は肉煙般たる事は、古から今に至つて燧る事がない。鐵砲火斃の時代に武術は用たしなど、利 いた風な事を云ふは人馬鹿な論である。劍柔の術を知らぬ者には、飛道具も差して女生ないので して練習される武術は、一般に普及された體育たると同時に、國防の根本を爲すもの。ふる。最 けの武術を心得なくてはなぬ。其時野球棍棒は詰らない飾物たるに過ぎない。今日享生に正謀と 人に日本人一人位の對抗を豫想しなくてはならぬ。ピストル右手に、劍鞘左に捏つたまゝ、 而して先づ何千萬の支那善力諸君と雜魚鼕して時難を救済しなくてはならないのである。苦力百 ある。食ふか食はれるか、取るか取られるか二ツに一ツの切端請つた時蓮に際育したのである。 とは異ふのである。且つ失れ、皇國今や積極的に國威を全世界に擴大すべき必要に迫られたので 課であるから、青年全部の體育運動としても課せられて居るのである。見物人ばかり多い見世物 々競展するのである。将來には、學校競技として武術を第一位に置かなくてはなら 一人の間にたつた一人の日本男子が眠ると考へたら、不意を襲はれても、省人相手に同じ場つだ n¢ A3

波に飛び込み又は利根北上の波流に入ったら勿ち生命を失ふであらう。 であるべきものを遊技にする事は甚だ宜しくない。プールで泳げたからとて直ちに九十九里の荒 **著くは體操として課するといふならば、之は生兵法傷の基であつて、大變な修客を生する。真剣** であらう。同じ事に、今日の學校武衡制度は噴飯に値するものである。若し夫れ武術をスポーツ を學ぶ事である。讀む一方が、書く一方で宜しいなどいふ重寶人が有つたら、天下噴飯に値する 術といふ事を考へた事もない長袖の役人がする事である。文字を知るといふ事は、歳み書き兩方 武術家は殆んどない。塵棱に於て之を正課としながら、柔劍何れか一方で宜しいといふ。是は武

質現しないのである。 食文部大臣でもが、能く 重賛なものがある。武藝は百般何んでも通達しなくては用を爲さない位は、維新以來の柔弱な伴 到達せしむる道である。具方が却て功果が多い。専門の型を保存する爲めなら、今日映畫といふ ある。五年間柔道なり劍道なり一方をやる代りに、毎日柔劍道を牛々に練習する事は真の武術に 武術は真剣の攻防衛として課すべし真似形だからどうでもよいなどいい事は、一種の自役案で **〜知つて居つたのである。一年半年毎に大臣が替ると、何・ツ真物が** 

## 忍術餘歷

### 小武器の研究

それ 自分の手に合ふ日本刀を帯したのであるから、小さい武器、隠し物などの必要も除りなかった。 言つた位である。日建時代に侍の表道其として、人小を公然手挟む事の許される時代には、各自 小武器か岩案されたのである。 が考案された。武術に特妙で、用意同到な人程小武器の必要を感じた。ユネが舒适にいる!一つ 力に徐ら故限り、大きい武器、長い武器の有利である事は勿論である。昔は恰は戦場の長器と も、萬一の場合を豫想して、用心の鉛め選身の鷺め、即ち防禦用としていろいろの小武器

る物の必要を切に感するといふ、 今日、帯刀が禁じられ、雨かも人間が幾多の危险に暴露される時代に在つては、 川心堅固な人も相當多かるべき筈である。 國家に軍隊あり、市 小武器に知す

築出したかを今日再検討して見る事は、趣味質益共に得らるゝ事と思ふ。 町村に警察あるといふ文明開化の今日にあつては、各自の護身術など除計なものだと考へる人が **ふ氣休めなぞ考へる人が、得てしてやられるのである。尚此阙の日本人が、** い。信し、毎日新聞紙上に現はれる鬼物沙汰、繋行沙汰には、後の祭りとなる事だ多いのであ 人間は我が手我が身を以て我足を渡る外ないのである。「まさか」「減多に 古來どんな小武器を たどい

#### 飛道 鼠

たも常気であらう。刀の鞘へ仕込んで置かれるので最も便利であり、小柄、共働で手裏剣にもな れたわら、他の投げものに比して、最も體裁のよい、人目に付かぬ飛道具たる手裏劍が珍重され いふ小川深が光楽され、其の顯著なものは手裏劍である。一體武士に飛び道具は卑怯など上言は 不立つ敵を防ぐにしても、或る距離を陥て、仕事をするのは最も安全である。そこで飛道具と

手裏劍にはいろくつの仕方があつた。十字形や、 矢耶形などは、其の一端を二本の指でつまん



と変したら三四間の距離から命中する。素人が と要する處であり、正夫の優れた虚でもある。 がと言へは携帶不便な方の道具であるが、精妙 な業を要せず、練習は少くとも宜しい。つまり 後代になつて、手よりは頭を働かした道具であるが、精妙 で敬を打つ事も出來るので、そこが一つの新樂 でもある。小刀形の手裏劍の使用法は失れきを でもある。小刀形の手裏劍の使用法は失れきを がある。小刀形の手裏劍の使用法は失れきを がある。小刀形の手裏劍の使用法は失れきを がある。小刀形の手裏劍の使用法は失れきを

投げたのが柱の釘へはまつた。之は偶然なので其後繰返しても當らない。それを根氣能く數ケ月 投げた處で、直ぐ命中するといふ譯にも行かないが、練習といふのは恐ろしい。或人が一文錢を したら、思ふ様に出来たといふ。

る。まとして巧妙なものである。 を投げて、一寸と離れない身邊に刺して見せるといふのもある。手裏劍術を見世物にした形であ 劍道の一部として修業されたものであらう。それで手裏劍には、根岸流、新月流、荒木流、毛利 び道具であるから、表看板を出して教授するといふ事はない。各自密かに練習したものらしい。 武術生業であった時代には、手裏剣の練習位は心がけのよい人には當然の事であつた。但し飛 養尾流などいふのが古書に散見する。當節の曲藝として板へ美人を縛し、或る距離から小刀

代用物は、何れも相當重味を持たせて、且つ重心の位置を考慮に入れて作つたものである。 いさといふ時、敵面へ投げ付ける工夫である。双鬢へ二本づゝ忍ばせて居たといふ。是等手裏剣 も手裏剣用に作つたものがある。又男の使用する針があつた。之は、饗髪の間へ驟して置いて、 手裏創代用物には、婦人の笄、かんざしがある。笄には剣形に作つたものさへあり、かんざし

#### 角手、深し物

付けたもので、之を中指にはめ、敵の手を捉へて强く振り、角の爲めに敵は痛さに堪へ宁参つて **丁**も。 とは制剛流、 には、闘の如き一種のメリケンサック式の物がある。之は鎮かたびら式の作法で、拳闘の手套 次に極く小さい武器では、「角手」や「膣し」といふのがある。角手は、脳の如く指環に角を 一傳流では角手と言び、叉発本流、清心流では「隠し」と言った。本物の隠



ある。メリケンサツクの起因も、東江傳統かも知ので来る自鬼を手づかみにして鮮ぶといふものもな材料で、手や堂を保護するものを作り、敵の打な材料で、手や堂を保護するものを作り、敵の打に様

な双物を忍ばせて、小指へ角手式のもつと巾の版目じ際しの部に入るべき武器に、手の中へ鋭利

法を問ふた。侍は、眞面目に説法して、 つて見せた。それと知らぬ田舎者が手の肉でも修業すれば、斬れると聞かされ驚嘆し、 を隠し、平手で敵を斬るといふ物凄いことである。或る侍が田舎者の面前で、此の手力で猫を斬 いものも指一杯にはめて、之を手刀にするなどいふ工夫もあつた。手甲や手套をかけて此の鬼物 其の練習

て來ると、大でも人間でも首が斬れる」と教へた。田舎者が程經で此侍を又訪問。 「奥の小川へ行つて、 早い流れを、毎日、平手で道に水を切り、それが水流を蹴さない位に冴え

「お陰で、私の手刀も役に立つ迄になりました」

小指の陰鬼を使用した事が見えたやうに思ふ。之などは物凄い小武器だ。 とばかり、其晩此田含省を闇打ちに斬つて築てたといふ話もある。講談本などに、掏摸が、此の 者が手を聖けたと見るとギャンと一聲、犬の首は落ちて鮮血迸つた。侍は魂消で、後世段るべし という。侍は怪しんで、共應に居る犬をやつて見よといふ。さつと目にも留らぬ早業で、

#### 銀と分額

た道具で、全體の長さ一尺であるから、懷中へ思ばせるに好都合でもある。 して丸子、石・打つ。離れた敵へは投げ付ける。敵が刀で斬つて來たら、鎖で捲くといふ仲々若へ ふのがしる。役座といふのは圖の如きもので、之は近き敵をは、共一端か又は中央の環へ指を通 は陥分と人がゝりな、道場一杯兩手を擴げる人武器である。迚も懷申したり萬一の武身用などい 建前のものでない。處が鎖と分鉤文けの小道具は、數種工夫された。銀平、銀形、微厚などい 鎖といふと、直ぐ鎌を聯想するのであるが、 鎌は小道具の標であるが、實地には鎖鎌といふの

鉢卷にしたという。中々気の利いたやり方である。捕力などにはお誂へなのである。してが邪魔 た小武器には、 **面倒がなくてよかつたといふ。是などは新時代の設身具にヒントを與へる代物であらう。共に似** 又は厳力山を狙つて打ちからむのである。或る馬方の喧嘩上手が、堅い手綱を作り、いさとたる と非の端を結び玉にして、それで敵を打つたといる。しなやかな鞭位に弾力がある手綱へ、 縄飛は、同の如く、分動へ鎖を附け、直端へ紐が着いて居る。之は片手で振つて共け付けるか 上の何くと相當な武器になつたらしいが、減多に肉を破つて血を用す事がないので、 鎖を縮緬の細い長い袋に入れて懐中し、敵をひつばたく、 叉切合ひの時は、共を 人き



銀平といふのは、園の如く、角手と、鎖と、分鋼と、手甲を防ぐ鍵を備へた武器で、鎖物では、 鋼と、手甲を防ぐ鍵を備へた武器で、鎖物では、 の指にかけて、三尺の鎖を振る。鎖に通してある の指にかけて、三尺の鎖を振る。鎖に通してある の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な のの手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な のの手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な のの手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な のの手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が目を の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手が利く、敵に取つては容易な の手を振ると、角手と、鎖と、分

持つて、左右變化自在に敵を打つ。又敵の刀をからみ取る。之は、 腰に挟み、須叟も身を離さゞれば、變に臨みて益あるべし」 「細い鎖丈けの袋に入れ、家においては、座右に置き常に翫となし、 次に戸田流の鍛分鍋といふのがある。撫で角二尺の環にして、兩端に角分銅を付ける、 戸外に出づる時は、 刚手に

と戸田流の記録がある。

### 獨結、、印度の武器)

てある。 る。今日見る樣た相當精巧なものではなかつたらう。小形で一提りのものであるから、懷中して されたかった。彼等は甚だしく無力無防禦の地に置かれた。そこで集出したのは、此の行動しあ 推破用の杵といふ事で、法を説き病を斷つとしたものである。又一切の俗慾を切斷するい諍とし 隠し道具としたものであらり。後代には事ら佛具とし、黄言宗などで用ゐる。本名は朴である。 獨結は、 銅を以て作り、 本來天竺の兵器としてある。昔は天竺即ち印度では、庶民階級は武器を貯ふる事を許 共の兩端、各々一失なるは獨鈷、三叉あるは三鈷、 五叉なるは五鈷とい

した。 棉たね 氷を 獨鈷の使用法は、之を振つて、敵を突き打つ。鈷術者に取つても「當こる」 器武 五鈷 羯摩 三針 多四月的 野球 彼等は隠し武器として、慈悲忍辱の身に知力 も面はゆし、此の獨鈷を振つて護身の用に供 武藝をも練習したものである。死にも真言宗 の僧は、手足の利く者と目せられた。そこで 開組ともなる様に、勇猛不退物の主題と共に 概嘉蛇を退治し、堀立ての麾宇を建二二山の り、彼等は縁杖一本あつたら、由に入って猛 である。錫杖や金剛枝といふ戦器は他家にも つては、帶刃を許されない身に、重要な武器 一見佛具と目されはしたものへ、俗家に収

又中細りの振り具合も三鈷五鈷の場合にも狙ひが付きよいのである。 一、生かれ又は投 爲めに紹好の選其

剛勇無双金剛力を必要としたのである。似山の山僧、根來や奈良の法師たど、昔日の武力は恐る も、進身の意味があり、武士が兩刀を離さなかった樣たものであらう。栗生を猶真する信には、 た如意の一撃は、人の頭腦を破裂せしむるに足る。彼等が重臥之を身澄から放さたと、たといふ ある。それで老僧なども鑞如道を携へて居る。之も立派な武器で、わらび手に一門控い工作られ く見らるゝ。一殺人劍活人劍の話もあり、佛と言へば、蟲も役さぬ柔弱一方とろへらは人間遠ひで ずといふ別場も、 佛家の所持品としても、愛慾切斷の證として振るといふも、應はしいのである。早に十錢を帶び げ付けられたら、政命傷を與へる事も出來やう。獨鮎の紋樣は、相称的で、複雑:雅趣があり、 である。又相當丈夫に出來て、重さもあるから、投げ付けるに手頃である。平たい門站は命中鄉 其他佛像には、毘沙門天、摩利支天など、何かしら武器を振り、 舞摩形の十字の獨鈷一つ振つて居たら、空拳には百倍も増した真智でする。 右手を高く騎一に行るのが能

4。 管地に関鮎といふ名稱は獨鮎形の織模様をしたものをいふのである。僧家では、例の酒を繋 若湯といふ格で、獨鈷とは鰹節の隠語である。

又獨副を十字に組合せたのは野原と日本。

志

二元元六

べきものであつた。

### 十手、貴手、鉢割り

打するのである。上方と下方に太刀モギが附いて居るなど、用意周到である。受ける、打つ、共 に完備した道具である。 いふのがある。之は中途迄案制にして、蛇頭に仕込み、打ち込む時、此蛇頭が首を出して敵を強 られたものは、 是は當節のチャンパラ映畫で、皆樣おなじみの朱房の十手と來る。小武器として一般に能く知 短刀と十手であらう。十手の種類は無數に多い、變つたものでは荒木流の十手と

から肚迄の寸法を一尺二寸としたものである。 添へ、敵の自鬼を受け留めて、其のかぎの手で自鬼を引き落すとしたものである。普通人の手首 れる。普通植物用の十手は一尺二寸としてある。之は逆手に握つて、自分の腕に、手首から肚迄 本米、十手は、一指を合せた程、 捕り方に取つて威力があるといふ意で之を名稱としたと言は

**置手、又鉢割、** 来などいふのもある。片かぎのものも、雨かぎの鍔となつて居るのもあ

る。本來は、逆手に提つて敵の刄をもぎ取るとい

ふ建て前ながら、

時には、

除を見て烈しく打ち

大水けばら横位りけたるもの

尺一は法寸、でのもつ村く如の間は方も持の手干、でのもたせはあにを長い肘はれる。寸定が寸三二れくに元子、し外にけ受で身縁ばれくてつ新で刀の敵。りじね年先以で人きは至身刀でギモ刀太はいおてげらかに手は紐。るへ補てり入けつに適身、したらやぬれ離らか體身もて合稿のども打組、て敵、しれまり依を手丁で持二手を継ば際の合立

oるするド 用つ打を勢腕部而部頭の

込んで、敵の手を萎えしめる場合もある。捕力用として最も多く使用された武器で、 敵を与排る

#### 爲めなのである。

場合に使用したり、十手捕縄を頂る身分といふ事は、町内の期櫃を握る事であつたらしい。帯刀 を許されない町人社會に在っては、十手は最上の武器であつた。 た事であらう。長い紐の一端を我手に握つて、捕物の場合、十手を賊の是へ打付けたり、秘問の の形である。朱房の威力といふのは、徳川時代には大したもので、最小僧の目には私の尾に見え 持つた十手は、又一工夫を加へた組身の長いもので、逆手用よりは、打込みを主とした拵へであ **勤の様に関い柄を手の内に付けてある、** |再洋傳來のものが先祖であるとも言けれる。 南鑾舶來の十手といふのは。 鍔かぎを付けた上に、西洋式の龍手鍔なりに手の甲を防ぐ作りになつたものさへよる。上圖 それ文け握りが太く、具合がよい。町奉行など、上役の 十字架形で、握りは

鍔迄附いたのがある。腰に差せる。十手の形が卑俗に見えるが、鉢割は武士の携帶昌としても、 見劣りがしない。 を削るといふ建て前である。小道具としては、力が飾り、打込みに適した作り方でよる。それに 鉢割といふのは、精織で作り、刀形に扇平にしたもので、反りがあるし、その一撃で以て鉢金

**本處で、念の爲に持つて行かうといふ位の處、** 次に接しといふつは、戦の短い棒で、手元に紐を附けてある。之は、 一番お手輕な上手である。 無手よりはよからっとい

それである。 ふのである。直ぐ蔓むと五寸の丸棒となって、邪魔にもならない。仕込みの閩中の最刊のものが 緑出しのばねが二重に出て、敵を打つ。ばね三あるから、傷を付けない。滅多に腦震得も起さな い。主として敵の手を打つて萎えさせるのである。遠慮會釋なしに、全力で打込んで言しいとい 共中に更らに五寸の一段細い螺旋條を住込み、之を懷中から取出すと同時にぴつと打って行くと ば其の三倍の一尺五寸になる。長さ五寸に直徑七分位の錻力の側筒の中に五寸の螺旋係を任込み 近年發明された十手には而自いものがある。主として警察用としてゐる、疊めば五寸、

#### 仕込みもの

んの役にも立つまいと思ふのは勘違ひで、 化込みものは婦人ものが多い、笄が仕込みになって居たり、 人間の身體は弱いもの、顏へ裁縫針が一本判さつたら こんな小さい仕込み、は、何



職へなら、笄の仕込でも十分だらう。 職へなら、笄の仕込でも十分だらう。 でなりとやられたら、たとへ婦人の力でも 死に角急所の痛手に一度は倒れる事であらう。 戦場の甲冑試合なら、幅震の肉の厚い鎧通しな といふ短刀でなくては役に立つまいが、平服の 酸へなら、笄の仕込でも十分だらう。

りしたら、六尺男も、あつと魂消る一響で此世る。長さ五寸の細い双でも、ぐつと突いて一袂の間へ差して居て應はしいものがある。長さ五寸の細い双でも、ぐつと突いて一袂に

行れは身分ある人の妻女の差料として、相當小細工を利かしたものを見かける。

と違つて、露はに差して居ても、他からそれと氣付かれぬ處が妙である。 芝居では扇子一本で、暴漢を抑へる手も能くあるので、況んやそれの仕込みが有效であり、懐剣

では入阪で発内保護事業をやつてゐる。 して 連開に合ふ。餘り便利過ぎて抜く氣もなく、手が先きに行つて、却つて思はぬ巡査殺しを二人迄 人殺し十餘人といふ近來の入賊で、今も八十一歳で頑張に生きて居り、刑期を卒へて出獄し、今 男物には、烟煙筒の住込みがある。腰に差して柄を投くと、仕込みになつて居るのだから、早 十年間の處刑を食つた人阪の土佐奴、− −土井久吉などいふのがある。之は前科三十六犯

みを乞ひ救ひを求むる目附きに燃えて居る。久害も可愛想になつて見殺しも出來す、儘よと小刻 頃見知りの小僧で、 梅摸を働らく相當名を知られた腕利き。そこへ來掛つた久害を見詰めて、 憐 子。上井久吉、ふと氣が付くと、一人の若造が今網にかゝらうとして、絶體絶命の場。それが日 只ならぬ恋景、殺氣立つて、正服の巡查が看往左往、群衆の間を搔き廻して、何か擽ねて居る様 **穢となり、改心して正業に就いて居たが、或る晩つ事、微醉機嫌で心齋橋にかゝると、橋の上は** 彼が姻管筒の仕込を抜いた話は斯りだ。今から二十年も前の事、終身刑が大赦や減刑で満期出

しく「御苑よ!」ともたれ掛つた。 みの速步に橋の上へよろ!)と進むや、 今、共の若遺を捕へようとする正服巡査の腕へ、危なか

と前後左右一時に襲ふて來る。 叫んで突つかいつて來る。久吉は、「遠ふく~!」と絕叫して其手を逃れたが、「逃がすな!」 か此場を逃げやうと一步退ると、巡査は一齊に追つとり込めて、氣の速いのが、 や和服運が、 多年老功の早業で、熱の如く躱はす、橋の上で、巡査と組打ちになつた。それと見るや他の巡服 たのであるが、挿へかけた鳥を逃がした巡査は終氣滿面、久吉を鐵拳で撲ぐらうとする。久吉、 人類みの中へ逃げ入つた。「之はとんだ粗相で済みません!」と久古は目をとろんとして謝罪つ 「こらつ、何を …貴様!」と、巡査が、 久吉を真犯人と見て一齊に走り寄る。久古は事大袈裟になつて些が困つた。 思はぬ邪魔をされて大喝する間に、若造は飛鳥の如く 「捕つた!」と

さまに刺したが、 吉の下が、 提まっては
所倒と、
久吉は焦せる。
巡査は四方から迫る、
共利那「何をする!」と大喝した久 我知らず、左の腰に差した明管筒の柄へかいつて、拔くともなし白鬼一閃、潜つて横 一人の巡査の腓腹を貫き、返す双に後から來た巡査の臍の邊を深く抉つた。あ

である事は確かだ。 仕込みを有つて居る者は、拔くともなく抜いて了ふ。但し烟管筒の仕込みは、極めて便利な武器 正葉に就いて居たのが、又十年喰つたといふ。ピストルを有つて居る者が自殺したくなつたり、 頭の一瞬の出來事で、久吉は夢中であつたといふ。一時間絕つて兩巡査は死亡した。それで折角 つとばかり兩巡査は虚空をつかんで、よろ!~と横倒しになる。鮮血が走つて四邊が唐紅。出合

#### 投げ物と鎌屋

開く能はずとしてある。常節夜店でゴム水胞を紙で釣る、あのおもちやと見れば間違れない。任 し之は水を用ゐるので、毒瓦斯とか粉末の方が一層便利であらう。例の催淚ビストルなども、水 睾丸潰し)に入れ、之を袂に入れ置き、捕押への時、相手の而部に投げ注げば、忽ち眼を閉ちて 細、斑猫を入れ、斑などに貯へ置き、河豚の皮にて造れる水胞(夏季小兒の弄ぶ河豚嬰、俚言、 説明してある。之は眼潰しを投げつけるのである。其製法は、石灰のあく水の中に盆室綿、松脂 「戸田流遠當ての法」といふのがある。「遠當では、所謂眼潰したり、水揃りの具ともいふ

昔からいろ!)と考案された。卵の穀に灰を詰めて眼潰しにした話もある。 液を射注するものである。紙包みの灰を投げるなど、成る距離を隔てゝ眼つぶしを臭れる法は、

像の橋で、大の男の辨度が、彼衣を引つかけた着染炎の牛若にこの術でやられた事は、 で煽いでやるといふ方法もあつた。之を改扇と言つた。當節毒瓦斯を使ふと同じ工夫である。五 ふのがある。又は細末にした赤物を、擦れ遊びざま、風上から敵に向つてばつを投げ、それを扇 もつと工夫を凝した方法には、局の中に眼潰しや毒物を包んで、之を敵の顔へ投げ付けるとい

本當らしい。但し創意の頑固扇が一本あつたら、榊原は、二十人や三十人は叩き伏せる腕を有つ て居たらう。親骨丈けを精纖にして上品作りの鐵扇などには、普通の扇としか、見えないのがあ 彰義隊の戦争で、勤王方を八十何人斬つたと袁んで居るが、共實一人も斬つて居ないといふのが た。之は上野彰義隊で名を取つた榊原健吉の作ったものと言はれた。講繹の方では、榊原健吉が 一人前でないとしたものである。明治三十年頃迄は、後草塾で頑固弱と名つけた、木扇を賣つて居 古から武藝者武者修業者に鐵扇は附き物であつた。鐵扇で自发を叩き落す位の業がなくては、

デが、ゴリアテを行投げ器で討取つたとあるが、我國にも、職行といふものを、使用した例があ る。一寸腰に芋して、相當に役立つたものであらう。尚ほ投げ物には石投器がある。 る。軍書などに固が見えるが、使用された質例の記録は餘り見當らない。 かの、グビ

# 短 樺 (鼻捻り、ひしぎ、六寸、手の内)

る時勢には、短棒を心得てゐて重費であらう。 敵を傷けずして喉を絞めたり責めたりするに好適である。今日の樣に血が一滴出たら人騷ぎにな 「手の内」などいふ知いものもあつて、有合せ物を利用する點からいふと、手取早く便利であり 棒は普通、大道具と見られ、直ぐ六尺棒といふものが持ち出される。併し、「鼻捻り「六寸」

むるを定寸としたのもある。そこで長棒は六尺、坐棒は三尺といふ定寸もある。ステツトは、 ある。神道無念流などでは、杖と言つて、四尺二寸が定用としてある。兩手を擴げて手の内に納 尺を用ゐたものである。身長又は日より下の寸法を各自の體格に含せた枠が宜しいとした流義も 一體枠は長いのが普通で、山本勘助の兵法與義書などには、長さ八尺としてあるが、普通は六

と半棒の中間物といふ處であらう。

術も苦楽されて然るべく。何よりも、苧殼の樣な飾物では遊身の用にはならない。用心深い人の から、天下太平の時代、紳士に護物は無用と言つても、どうせステツキを持つ位なら、ステツキ 近頃は老人達の間に、ステツキ術といふのが練習されて居る。昔の帶刀は今のステツキである



テッキー本で土地の憎まれ者の暴行者を三四十 を地では成る丈け短い方が宜しいのである。 かって のステッキは、 有功なものである。 ない でのステッキは、 有功なものである。 ない でのステッキは、 有功なものである。 ない がって のである。 都 のである。 都

猾像になつたといふ。昔ならば、悪漢を斬つたので、斬り得といふ處だ。ステツキも武術家の目 回も撲つて殺した例がある。普通常用のステツキであつたといふのが有利條件で、三年間の執行

から見ると大したものだ。

機模で長さ二尺位のものもあった様だ。 青貝散しの漆空りにした上等なものもあつて、大變おとなしい道具に見える。又、直動の方では 別段極りが思いぐらな事もない。遊身の意味で結構である。鼠が出た猫が入つたと言つては、能 く物尺で叩いては、これを割るのであるが、そんな場合にも此の鼻捻りは能く間に合ふ。中には **丈けに** 在虚が解つて居るから、直ぐ役に立つのである。人に見付けられても木の丸棒で短いから 鼻捻りは、大抵不製で、長さ一尺四五寸、徑一寸位の太さである。製圖用の丸定木といふ處であ 手切の小武具としては、「捻鼻り」「ひしぎ」「六寸」「手の内」と段々短かいものになる。 之は坐石に置き、又窓の下、襖の處など、目立たぬ處に備へると、何か火急の場合、主人

指の間に差し入れて握り、責めつけて敵を参らす事に用ゐる。此の術は、筆でも、 て、無所を打つ突く。六寸の方は、逆に持つて喉を締めたり、手や腕の處を締めつけたり、又は 長さ六寸が定法、手の内は掌中に入る位の鐵製の棒で、圓叉は角の作りがある。何れも握り持つ 「ひー・」は、「尺二」寸の丸棒で、之は、鐵扇と十手の合の子の様な使ひ方をした。六寸は、 鉛筆でも小物

があれば利用出来るので、道場の撃劍系道練習ばかりでなく、昔の人は大膽小心貌ねて、ペン軸 文鎭でも、四五寸のこんた細かい處迄氣が付いて。自身獨りで練習して居たのである。

### 短刀の使用法

し救き打ちに體を裕ませて、大勢の間をくどり抜けやうといふ場合には、當然逆手に握つて敵の それで刄は上に向けて、尖先を少し落して構へるのが、番有利である。共儘敵の喉を突いて行つ から叩き落される處れるがあるし、又其儘上から挙ごと押へられては、 誰しも失先きを突き付ける。當時、双を下にするのが普通であるが、是は老へものだといふ。上 併し時と場合で、必ずしも逆手と限つたものでない。一人々々で、敵を正面に取つた場合には、 握つて、自双の間を切り抜けるが、見えを切るには、 夫に出來て居るし、平時の用心ものは細く輕いのは自然であらう。能く芝居で懷劍や短刀を逆に 小武器の王は當然短刀なのであるが、短刀の型は無數で、甲冑に屬して使用するものは厚く丈 反りが下へ向いて居るから、上へ外れる事はない。そして、敵が押へる事も出來ない。但 どうしても逆手でないと凄味が映らない。 用を爲さない事になる。

としてある。正面の構へなら、逆手よりは下から刺し突くの構へ業が早くなる。 下腹部を刺すといふ事にならう。逆手で正面から、敵の七半身を狙ふといふは、迚も勝手が悪い

である。佐安しの早業位には行きさらだ。 輕く」、背で言ったら女持ち、片手用として、総子錺もあり、御園の際には、打つてつけっもの 在の短劍は、西洋グツガー形で、おれは赤人にも使ひよからう。又普通警管用の傾向は、 の暗嘩で、相手は素手と来たら、逆手でも何んでも影利に出象にある。海軍将校の短到、 うに出來に居る。悪漢の出刄を逆手に構へるなどは、芝居形では絶好であるが、どう中素人同志 る。懷中用には鍔が邪魔だらりが、腰に手挟むか革で釣るには便利だらり。素人には便ひよいす 西洋の短劍(ダツガー)といふのは、細長く先が実つて、鑑売に出來、十字形の第が附い三尾 交通巡

に立つ物が澤山に發見利用される事と思ふ。大工道具でも、 を手拭で包んでの鉢金代用など、遊身用として考案されたものが幾らもありさらいから、他目前 お事とする。唯た以上の記述から見て、更に工夫をしたら、 小武器小式具として数へ立てらるべきものは、まだく、澤田にあらう。含み針、鉢ぐ、巨中鏡 **技継川のコテでも、** 日常有り合せの小道具で、温身の役 彫刻りでも、

観問の間を押分けたといふ。 るに、素手で飛び込む様な事以たい。或時は、體操用の未製煙鈴が有り合せたのを握って、人勢 はれた横由作。郎氏、喧嘩上手で知られた男で、つまりは用意周到でもあつた。喧嘩の何殺に入 ら大したもので、果實や、鷄卵なども、頗る面白い役目をする事であらり。往年講政何の鬼と言 の飛道具第一位の利器である。常館の野球狂連中が、手頃の石を三四間の距離で直貸口中と来た 鎖旋用の紙切りでも利用すべきものは無數にある。石を投げ付けるといふのが、子供の時代から

手術が工夫された。柔術も徒手襲券で、自刀を携へた敵に當る工夫迄したのである。又武技を學 だの、と言ひたい人間は、根本からの立て直しが必要である事を考へなくてはなるまい。 ードホルダーも、普通の川師や漁夫の足下へも追付かなからう。武徳會の立派な免款を有つて居 ツ化されて居るので、「プールの水泳」と似たものである。激流や怒濤に出食つたら、今のレコ 今日現在、有りの儘の聲劍柔道を完全な政術であると思つてはいけない。4日は政治がスポー 人間は、武器を凡で取引げられると、肉弾観を考へる。手と足で働く。さうして琉球の樣に空 づぶの素人にのされるといふのは、どうしたものか。日本精神だの街祇園だの、神州男子

實用された場合がある。支那朝鮮の客龍刀などいふ大武器は、とけおどしで、實用武器は小さい なからうが、小武器で手柄をしたり、難を免れたりした例は無數であらう。 ものが多い。大小二本差した徳川時代の侍も、一生に一度真剣で斬り合ひをした人間は、幾人も 武器をもてないから、自然小武器を懐に忍ばせる事になつた。從つて小武器は入きい武器以上に び得ない婦人には、自と笄やかんざしの類を以て身を獲る工夫もあつた。又殿中とか人中では大

事が出来ない。敵のピストルに對する方策は次項で述べる。 は普通人の手に迚も入らない。國家が之を禁止して居るのである。一般人の武器として推奨する **最後に一言したいのは、今日一番優良な小武器は、一握りのピストルである。併し、** ピストル

## 現代護身法指南

### 生兵法は大疵の基

亦の名喧嘩指南といふと不穏な項目であつて、時節柄當局にも、どろかと思へるのだが、決し

それをお含みの上で御一頭を乞ひたい。 に對し、萬止むを得ず之に愿じて取控ぐの衝を説かりと思ふ。從つて之を利用するに當つて、龔 人腕に覺えの猛者たちは、この一篇を越まで減んだら、も**う後を続け**三讀む必要はないのである。 い者同志、父は強弱和對する喧嘩の場に、强者の参考になるべき話では毛頭ない。故に我と思は て左様な代物ではない。之は凱葵者に出合した時の心得といふ意味である。で以下寅られた喧嘩

又特殊の武器を與へられてゐる。又實にとの事實こそは一切の武術の生れる原則であつて、武術 の必要と效果は花に在る。 せても枯れても生きで動く人間一匹、決して底拔けに弱からべき答はない。弱い者は弱いなりに 本氣になつて之を活用すれば、相手がたとへ柔道何段、劍道幾段、梯子段何段目と名乘る程の達 さて以上の崩むきに依つても明瞭な通り、本篇は弱者が强者に對する場合の秘術である。故に ビクともするものではたい。こちらがよく見た所、如何に弱々しく貧弱であらうともや

る場合の知識と心得とは充分に頭に入れた上で事を行はない限り、とかくに間違ひのもとゝなり 生兵法は大斑のもとである事だけは常に變らぬ真理であつて、實地に當り、あらゆ

易い。なほ餘談ながら、由來、武は戈を止めるの意で、受け手であり、防禦を主とするを以て本

### 先づ氣を落付ける

身に降りがゝる火の子は拂はずには居られないが、しかも出來れば火の子のかゝらぬ所に避ける を以て上来の策とする。即ち三十六計にぐるに如かずといふのは、決して戯談でなしに戦術の極 ところで之が一朝喧嘩となると、受け手であるからには勿論吹きかけられた側になる。從つて

けは最初にお逃げなさいとお勧めする。 手にならぬのが第一である。そのためには、たとへ事が咄嗟の間に起つても、先づ逃げられるだ のが策を得たるものであらう。喧嘩も亦之と等しく、最初に身をかはして、吹きかけられても相 機を見て逃げるに越した術はない。雨が降りさりだと見たら、降らぬ先に雨具の用意を忘れない 從つて旣に鬼を合せるのは、戰ひの最上のものではない。喧嘩の最初に當つては、出來る限り

見えなくても、相手を恐れる心持ちだけは決して外形に現さず、平然として之に應接すべきであ 例へば女の方々が、單身暗夜の裏道などで暴漢に遭遇した場合には、よしや前後に人ツ子一人

却つて底知れぬ蓮氣味思さに襲はれて、おちけづくのが常である。 常然おそれる筈の女が、梁に相違して落ちつき佛つてゐるのを見れば、相當亂暴な男でさへ、

を觀察し、出來れば他の人の居る邀まで相手を誘導して來て、脫兎の如くにげてしまふのが最上 に懸じ變に臨んでの變化、活手段が生れて來る。故にこの際にも先づ落ちついて、環境と相手と 先づ落ちつくと言ふこの一事は、あらゆる武道に共通した第一の秘訣であり、茲から、切の機

#### 不意の一整

て奥繭をギリー〜噛み合せる氣持で崩身の力を込め、後頭部を以て相手の顔に猛烈な一撃を喰は 然し、さうする餘裕もない程、突如後から羽搔ひ締めに抱きすくめられた場合には、落ちつい

せるが良い。敵は必ず鼻血を出すか悶を折るか、 のた手を緩めるに相違ない。 いづれにせよ相當の痛手をうけて、抱きついて

など立てて見るのも面白い。 ら持病のサシコミでも起つたといふ恰好で、場合に依つては歯をかみ鳴らし、ひく!し、 と見てとつたら、 **揃烈に敵の脇腹をつくことになる。大がいの相手なら、** 突き出して見る。つまり俗にいふ肘鐡砲一發! - 體術の方で言へば之即ち「電光の當身」の一手 に手をかけた時は、かけられた側の肘を、それとなく充分に引いておいて急に之を力任せに横に 不幸、現れ出でた暴漢が大兵肥満、たとへば拳闘選手に類する怪物で、容易にのかれられない 若し义、相手が不意に片手をかけて來た場合、即ちしなだれかくるなり、女と油断して見など いきなり地面にこどみ込んで、うづくまつてしまふ。そしてさも突然の恐怖か 先づ此の一撃で完全にダア… となる。

むかと顔をすり寄せて來るものである。途端にこちらは滿身の力を込めて、頭なり額なりで相手 急に猫撫で墓になつたりして、ともかく油甑し切つて寄り添ふと共に、一しよにこどみ込んで近 かろすれば、いかに怪物でも、さすがに面喰つて、或は又多少鈍いのになると、これやひと、

のツラに猛烈な一般を喰はせながら、忽ち飛び立つてのがれ去るがい」。

相手の望むがまっに任せたらしく取りつくろひながら、突如暴災の舌の先を噛み切つてやるのも 妙手を施すに暇たく、接吻を強要せられたりしたら、遺憾ながら汚なご口惜しさを暫く忍んで、 又思ふに最後の手段でもあらう。 或は不幸、一室に監禁せられ、絶對絶命の危機に際會した場合などには、相手の男の肝心な急 百い。非常の場合、とれしもなほ汚し犯されるよりは良からうではないか。然しまづこゝらが

## 死地に陷つて生きる

詮勝算はない相手にせよ、イキナリ敵の日の中に指を突き込むか、乃至は日玉を突きつぶすか、 相手も一人なら、たとへ奜の相手がデンプシーのやうな乃至はパンクロ型の、又は太刀山、出材 嶽そつくりの力士であらうとも、先づ最初に落ちついて相手の隙を窺ひ、力と力の對抗では所 ところで今までは男對女の場合、次は男同志一人と一人の喧嘩に移る事とする。こちらも一人

発ツ柱を打ち折つてやる覺悟で、電光石火の捨て身の一撃を見舞ひさへすれば、大體に於いて先 づ勝を得るものと断言できる。

九敵は忠鳴を上げて手を弛め、充分に虎口を脱して逃げ去る位の餘裕は得られるものである。 且つ相手の肉を喰ひ手切る位の意氣込みで、狂犬のやうに満身の力を込めて咬みつけば、十中八 る。また弁力のものが强力な敵に向つた時、たとへ一旦無念にも壓し伏せられたとしても、なほ までもたく、先づその眼鏡を拂ひ落したとけでもう充分に、逃走の隙を得る事が出來るものであ もし相手がこちらを甘く見て、不用意にも眼鏡をかけた儘で迫つて來たりすれば、傷つけてやる 要するに此の場合も先づ、最初に落ちつき拂つて、敵の急所につけ入るのが最上の策である。

# 多数の暴漢に製はれた場合

多くはこすがに呆れ果てゝ暴行を加へ得るものではない。之を實演する自信がない人々は、心痛 著衣を引き裂き、手に當る器物を破壊し、唄八叫び泣き笑つて、充分に狂態を演出しさへすれば 多勢の暴漢壯士等に襲けれ檻禁せられた場合には、逆上の餘り發狂した如くよそほつて、

ぬ前によごすのもが、法である。 の極、急に病を發した形をよそほび、打ち臥したまゝ物も言はずに苦悶して見せ、何事をも知ら

相手をなぎ倒すも妙であらう。とにもかくにも彼が氣を抜いた其の虚に乗じ、突如敵膽を実から と立ちかゝる其の瞬間を狙つて、俄然人喝一聲するもよし、又獲物をとつて足拂ひの一手見事に しめらいる第一の秘訣とする。 抵抗に相手が望むまゝの金銭を奪ふに任せ、愈々彼の夜盜氏が事終つて心をゆるめ、 強盗:の他に押し入られた際には、之にも先づ第一に心を靜めて驚かす恐れず、平然として無 いざ励らう

## 相手が兇器を有する場合

にすぎないかを、先づ以つて見極める必要がある。そして相手に斬る氣のない場合には、双物の らうとは企てずに、相手に果して人を切らうとする意志があるか、乃至は單なる怖がらせの道具 う。とれにも第一に落ちついて驚かぬ事を絶對必要とする。そして身を退いてこの敵から逃れ去 相手に依つては兇器を有する場合もある。たとへば、先づ鬼物を以つて迫つて來たと假定しよ

策である。神影流の歌にも、 その手許にとれ込み、忽ち間近に迫つて兇器を叩き落し、急所に一撃を加へ得れば中分ない。 如何にはかゝはらず、すべて前段、兇器のない時の法を利用する。 もし义、真に相手が殺氣を有すると見てとつたら、彼が斬りかゝらうとする際を窺つて瞬間に いづれにしても之等の双を持つ敵に向った場合、とれから逃れやうと金てる事は最も拙劣など

と言ひ傳へられてゐる。

### 私の神通力體驗

 $\widehat{\phantom{a}}$ 

地との間にある存在だ。神と禽獣との間を往来する生物なのである。併し、 人間は神様にはなれない、天には昇れない。と言つて地の底へも潜れない。つまり人間は天皇 人間は計しも神様に

R.

なりたいと望む。だが、一方神様扱ひにされた人間は、

「もう懲りくしだ二度と神様にはなりたくない」

私自身が一度神様にされた經驗から、然う思ふのである。 と、航夏の炎天に、温量から出て來た人の様に、ほつとして汗を拭く事であらう。

 $\Xi$ 

繚の學がらぬ中に、千鶴子の自殺、次で郁子の病死となり、やがて激烈なる反對論も出て、透視 が熱心に眞に實驗研究に從事して、一時は學界を騒がしたものであつた。然るに未だ充分なる成 再三適確な其の實験を世人に知られた事が、遂に私をして生神様たらしめたのである。 せられた結果であつた。私が當時流行の透視といふ不思議な現象を考へて、自ら之を練習して、 明治四十三年以來、御船千鶴子の透視實驗を初めとし、長尾郁子、真鍋誠一、本莊鐵次郎、鹽 抑々私が生神様にされた由來といふのは、明治四十年代の千里眼透視の流行の潮に乗り上げさ 川崎進などいふ透視能力者が続々と現はれたので、やがて翻來、今村などといふ博士迄

透視術などといふ話も無くなつて了つた。 能力者といふのは一種の山師であるとなし、非後に出て來る透視者は、直ちに懸迫を加へられて

にいたく心を惹かれ、直ちに之が研究に著手した。 己健眠とかいふのに心を潜めて、いろく~と工夫をしてねた折りの事とて、此の透視術といふ事 それに例の健眠術といふのがある。そんな事で、私は共頃此の健眼衛に凝つて、精神統一とか自 が人間に憑り移つて、神秘な自問自答をやり、千里眼、透視、豫言などをしたといふ話もある。 持つて居る、一ツの精神作用であらうと考へたのである。昔から高僧の、智識のと言はれた者が さまルーの豫言をしたり、透視をやつたりした話は澤山あるし、例の神懸りなどと言つて、神意 だが、私は透視とか千里眼とかいふ事を聞いて、忽ち思ひ當つた事がある。是は人間に誰しも

 $\equiv$ 

ッチャして浅草は公園の附近に生れたのであるが、共後或る事情で七八歳の頃五日市に移り、日 **元来私には、とんな精神作用に關して幼時から、ツの機緣があつた。といふ事は、私は純江戸** 

狀態を問ひ、其の山上生活の神秘らしいものを考へて、朝な夕なに、附近の峰々の奥へと心を馳 せたのこある。 日市邊から秩父の山入りをする行者、由伏などの姿を見ては、母に向つて、然らいふ人達の生活 夕秩父の連峯を見て暮らす身となり、 山の神秘にあこがれを持つ事となつた。そして、共頃、九

**厳的な行動にすつかりおどかされて了つた。** る。私は彼等行者の山中生活の狀態を、日夕仔細に見るに至つて、其の餘りに人間離れのした奇 私は三峰の行者生活の中に入つて行つた。そしていろ!~彼等の行動を見、之を練修したのであ もなり、行者にもなつた氣で、他の子からは牛氣狂ひに扱はれた事もある。それが闇じて、遂に にも心を惹かれ、何時とはなしに、その方法を習ひ覺え、一種の妄想に騙られて、自身、山伏に 子供の頃から斯ろいふ神秘なあとがれを抱いて居た爲に、私は又御祈禱とか、林 版とかいふ事

されてゐる。然して是等新參の米の飯を食ふ連中とても、又却々やかましい掟があつ て 、 勝 手 物を採つて食ふ。飯でなければ食へないなどいふのは新参考で、此の社會では下の下なるものと 彼等行者連は我々里人の様に、三度三度米の飯を食ふといふ事をしない。 山中に生ずる自然の

を焚く、斬うして火に當りながら話をして居る間に、米は蒸れて軟かい飯になるのである。 袋に入れ、溪流へ下りて袋の儘にざぶ!~と洗ふ、それから袋の口を縛つて地へ埋め、上から火 で來る。そして飯を炊くにしても、普通鍋釜を用ゐず、專ら自然を利用する。彼等は米を黃布の ある。火を本部に貫ひに行く者は、此の炭火を掌に受けてぶりく一吹きながら、一丁二丁と連ん といふものを神聖視するので、火を作るには天眼鏡で以て目輪の光線を焦點に集め、其れを木に に火を炊く事は出來ない。皆な行者の本部へ行つて火種を貰つて來る。つまり行者仲間では、火 雨天の日には竹と桐の木を摩擦して火を起し、輕い鍛冶屋炭に此火を移して火を作るので

鵺の足駄を穿いて往來するが、あれは山の上り下りに都合がよい。三峰の杉の密林の間を、片方 迄ばみたのであらう。 を吸い出れ行んで生きる仙人修業なのであらう。私が見た三峰の行者も、そんな修業を或る程度 として居ると言はれ、彼等は今に、水と室氣丈けで生きる工夫をするのだと語つたとか。所謂雲 ろく)の木の質とか、特有の食物を描る。朝鮮金剛山の仙人と言はるゝ者は松の廿皮などを常食 功を積んだ行者になると、殆んど米の飯は食はないやうだ。松の甘皮とか、山中に得られるい 酒なども、 猿の造つたものを見付けて來て飲むのであつた。又行者は一本

猛獣を斃す事が出來るのである。 て、かくして猛队毒蛇を退治する腕を磨くのである。精妙な痛を得た者は、上數間も離れて后る 金剛杖を揮つて兩人相撃つ練智をする。今の杖衛、棒術のこれである。武術を練習するのであつ いふ事を知え。又は何日頃にどういふ事をするといふ通知をするのである。折り折り又彼等は、 だり、七の枝を結んだりする。それで後に来る者は、此の草や枝を見て、先行者が幾人有つたと に之を自撃した私にしては、今に疑問となつて居る。彼等は山路を行く時には、蹬處に草を結ん といふ道信が来たのだといふ。それが適格に當るのである。とんな事は不思議であつて、少年時 る。それで以て、腫質の自由とか羽後の羽黒山とかに話をする。「何日には他から行者が來る」 坐つて居るかと思ふと、彼等はつと立上り、指を室に向けて動かして、信號通信のやうな事だす の手に法螺の貝を抱へ、片手と一本的の足駄穿きの兩足を実ツ張つて木登りさへするのである。 彼等は文生きながらにして遠隔の地と通信をする、天眼通を有つて居るかに見えた。

とんな事を私は見やう見真似に、多少練習じたのである。之は手を取つて教へる種類のもので 自分で工夫を凝らし、いろくーと練習を積んで真の境に達するの外はないので、下根は教

つた。百貫日の物を背負つて二十甲も行くと云ふ短力風のもあつた。 行者の仲間入りをしたので家庭からは不良兒技ひにされた。併し本常に様々の事を見覺えたので ある。静座瞑想して具管に工夫を凝すのである。私は折りく~五日市の町から三峰へ行っては、 へがたいとしてある。先達のする事を見習つて行を積むので、一々方法を教へる事はしないので 速歩の方法などは重複なもので、行者の中には一旦四五十里から六七十里を行く者さへあ

時単校の試験問題を、何といふ事なしに思ひ當てく物議を隠した。それが後で考へると、精神統 何時も神秘な事、不思議な事にばかり心を囚はれて、校内でも變り者であつた。それが途に、或 斯ろいふ不思議な行者生活を一度見覺えた私は、學校に入つて後も學科には一向身が入らす。 して瞑想した一種の透視作用のやうなものであつたやうに思ひ、忽ち之が千里眼として持て囃 人いに許判されると、自分ながら神通力があるやうに考へさせられた。

4

#### 

斯ういつた地の出來て居た處へ、時は明治四十三年、前述の千鶴子、郁子の透視が評判されて

四何れの國にも傳はり、各國の心戰學界では競ふて之を研究して居るのである。 といふので、此種の事は三千年の昔から六神通の内に敷へられたもので、古來幾多の實驗談は東 初の中は却々巧く行かない。常時の透視といふのは、密封した木箱、嚴封せる鐵瓶の中の紙片の 途に學界を騒がしたのであるから、私も之に唆かされて、頻りと透視術を研究して見た。處が娘途に學界を騒がしたのであるから、私も之に唸かされて、頻りと透視術を研究して見た。處が娘 或は物體を透見する-――即ち不透明な隔離障碍物を透して其中に在る物を明かに透見する

ば成功もする。斯ろして辛苦の結果、私は自分の遷視能力に、或點迄自信を持つやろになつたの 々の實驗を試みた。即ち、失踪者、紛失物、病氣など、いろくしとやつて居る中に、失敗もすれ 何時とはなし、茫と透視が出來るやうな氣がし出した。そとで私は愈々勇氣を振ひ起し、白ら種 て止して了ふ。又次の日も同じ事を繰り返す。かくして十數目を過したが、斯かる失敗の間に、 だ迷ふばかりである。之ではいかぬと氣を取直せば、今度は選定した一物のみがちらついて離れ ない。途に氣がいらく~して中止する。暫くして又實驗に着手しては又中止、遂には根氣も盡き を闘つて見たが、そこへ自分の想像で以て種々の事物を造り出し、共の選定に心を悩まして、た 扨て私は、右の様に實驗に取りかゝり、其の透視物を凝視して觀念を凝し、徐々に精神の統二

である。

る。

#### Ē

が私の目に入つた。 **な女である。同時に、女は手に古い信玄袋を持つてをり、紫色の風呂敷包を小脇に抱へて居るの** 浅黄色の枠縞の着物に茶と黒の腹合せの帶を〆めた、何處となく商賣上りらしいと思じれる小柄 の姿が認められた。髪の毛の多い眉毛の濃い、そして鼻の低い目の大きい、白粉をつけた女で、 の統一を闘つて行くと、初め耳の戀に聞えて居た騒音が段々と聞えなくなつた。と思ふ頃又もや ある者の如き昂翁を覺えた。最初私は静座瞑想して、じつと觀念を凝らし、それから徐々に精神 取掛つた。但し一旦やるとなると、 して貰ひたいといふのである。私は幾度も斷はつて見たが、是非にと乞はれて、止むなく透視に ゴウ!)と凄まじい音響と共に、何んだか停車場と覺度しい場所が見え、やがて共康に一人の女 人正三年の春の頃、一日、友人の紹介で私を訪問した男があつた。彼は、失踪者の行方を透視 それが今停車場前の或る旅館へ入つて行くのである。 決心が出て自信も加はり、精神が異狀に緊張して自ら神通力

私は透視から覺めて、今見た光景を話すと、其男は日を瞠つて、

「共の女の姿や服裝は悉く適中して居ます、その通りです。して共の停車場といふのは何處で御

び勇んで、早速千葉へ行つて搜索すると、私の透視の通り停車場前の旅館に共安が潜在して居た といふので、歸つて來て私に感謝を述べて居た。 「千葉」の二字が頭の中に浮んで來たのである。是れで此の透視は完了したのである。 と問ふ。私はも、度概念を凝らして無我の境に入つて居ると、 ばんやり、何處からともなく、 世男は喜

に到達すれば、何事でも透視し得るといふ確信を得たのである。 のであつた。併し此の一回の經驗に依つて、精神の統一を圖つて、異の無我一念、 私が此の透視に費した時間は僅か五分間であつたが、夫が爲に私の身體の疲勞した事は非常な 鼠の客三昧

#### 3

管験を重ね經驗を積む中に、私は大して骨を折らんでも、或る點迄透視が出來るやらに

なつた。 は常然、 た概念を得さしむると同時に、献身的に之が研究をやり、學術的方面からの研究に取掛らしめた なかつた。併し、斯ろした幾度とない實驗の結果は、途に私をして透視術に關する一ツの概まつ 込を片ツ端から引受けて實驗をやつて見た。其結果は無論失敗も多かつたし又成功したのも少く 來る者もあり、中には、 に透視を頼む。病氣の判斷、紛失物の行方、扨ては運勢とか相場とか、或は縁組みなどを言つて のである。 夢中になつて透視術に凝つて居たものだから、何も實驗の材料だ位に考へて、大等の中 同時に、私が透視をするといふ噂が傳はつたらしく、 私をまるで強ト者か何んぞのやうに思ふて訪ねて來る人も少くない。私 いろくしな人が訪ねて来ては、

名な易者に觀でもらつたら、驚くべし娘には生魔が憑いて居るとの事である。それから早速不励 五十歳位の品のよい婦人であつた。其の語る處は斯りである。此の婦人に一人の娘があつた。昨 其中人正五年の秋、私は非常に面白い透視實驗をした。一日、友人の紹介で私を訪問したのは 家の中も面白く行かす、此頃では何んとなく愛欝病に罹つたやうで困つて居る。或る有 或人の世話で婚を取つた。處が夫迄身體の强健であつた娘が、婚が來てからは兎角健康

私が前述の千葉の失踪人を透視した話を聞き傳へて、私に生變の正體を見届けてもらひたいとい が變になる。母親にしても、終月生職の事ばかり思ひ煩ふやうになつたといふのである。處へ、 とか、南方の女の怨みだとか言つて、種々雑多の生爨が現はれ、之が爲に娘が却て悩まされて氣 樣だの、行者だのと尋ね廻つて、其の生態の正體を見てもらつたら、それは北の方の男の生態だ

背の高い角刈の、意氣がつた男の姿が浮んで來た。次で其の男が下町風の小綺麗な格子戸の嵌つ た家へ、這入つて行く處が見えたのである。その家の表札には「木間」といふ二字が見えた。 行くと、漸次雑音が消えて恍惚とした狀態がしばし積いたと思ふと、突然私の鵩裏に三十前後の を透視することにした。最初型の如く靜座瞑目して、觀念を凝らし、徐々に精神の統一を圖つて **鱧はあるかないかといふ事は別問題として、兎に角、其娘が何の爲に優欝病に罹つたかといふ事** 私は此透視を終へて舊の狀態に復へる迄には、僅か五分と三秒間を要したのである。早速其の 之は些と突飛な事で、却で私の方が驚いた。一旦は斷つて見たが强ひての頼みなので、私は生

**結人に今視た處を話すと、結人は、** 「まア!」と言つてしばし呆れ顔に私の顔を視て居たが、や

がて襲を願はしながら語る。

んで居るとの話を聞きました。……然ろでしたか。あの男の生験でしたか!」 ふのは、私の娘に最初結婚を申込んだ男です。それが、少し都合があつて斷つたので、大變に恨 「恐いく〜、ではあの本間といふ男の生態でしたか。それですつかり解りました。共の本間とい

視力が足りなかつたのか、それとも表札の文字が消えて居たのかはつきりしない。 婦人は、それと解つて、永い間の謎が解けた様に喜んで歸つた。私が本間を木間と見たハは透

#### (t

殊な精神作用の研究に思を潜めて居た私に取つて、とんな事は、當然の、歸結である私に思はれ 以上 私の神通力の一班とも見るべき經歷を一寸物語つたのであるが、 己に幼時から、 成る特

いふのは共頃、隠田の神様といふのがあつて、羽振りよく大した噂なので、つまり神程はやり熱 **處で、私の透視が愈々評判になつて、一部の人から、生神様の降生でもある様に噂された。と** 

お述への風體であつたに相違ない。 から憧がれた由伏、行者の姿にあやかる稚氣も手傳つた事であらう。兎に角白面長屋、神樣には ない。加へて生來の不精者とあつて、變が伸び放題、長く精にかゝて居る。それも一部は、少時 嫌ひ。床屋へ行くと、髪を刈るに頭をつかまへて抑へるから、それがいやさに減多に床屋へ行か た。といふのは、私は生衆頑固で强情で、劣ける事が嫌ひで、從つて人に頭を抑へられる事が大 が昂まつて居たからである。失れに私は其頃異様な長髪姿であつたので、一層神様らしく思はれ

速しやうとするのは人情の自然であらう。但し此の弱點に付け入つて、 ふ事があるが、弱い人間の力で出來ない事も、神佛を念じ、真の加護に頼る事に依つて、願望を は生神様とも何んとも思つて居ない。唯だ神に仕へる心で居たに過ぎない。世に神佛の加進とい 信仰者も少なからす存在するもので、私の透視も精神統一の必要上、神境の下に白衣姿 世間には神懸りと言つて、神意が我身に乗り振り、自由問答に依つて、神宣を確めるなどいふ 品行方正、實に神に奉仕する人の心で居る方が、餘計に能力を發揮したかに見える。私自身 人の耳目を摂き、而して之を精神の躁妙な作用であり、神佛の加護に依るものであると稱す いろくのトリックを用

る者がある。以下少しく、此種トリックの二三をさら付出して、世人の迷夢を醒ましたい と思

#### 八八

の、そこに神佛の加護があると主張するのである。彼の「探楊術」とか、焼火箸を扱いても火傷 は何んの不思議もない事で、全然科學的に證明し得られるし、何人も實地之を行ひ得るものであ しない「銭火の術」、全身に、太い針を刺し貫♥ても、痛みも感じない血も出ない「無痛刺針術」、 「火渡衛」、「鬼渡衛」「金剛不壤身衛」、「嚼火衛」など澤山にある。私の實驗に依ると、是等の術 昔から、心験術といふものがあり、之は一種不可思議な心験作用により、神秘的な事を行ふも

を唱へ、そして指頭で空中に四本の縱線を畫き、次に其上に五本の橫線を畫いてから、 の探湯術を行ふ者は、先づ鹽水で手を洗ひ清め『臨兵聞者皆陳列左前』といふ九字の呪文

「さらく」と述く湯なれども立寄れば、池の潜水と早くなるべし」

に見える。要するに此の如き探湯は、 を見世物にする香具師連だと、湯の中へ重曹を入れる。すると忽ち沸騰して、いかにも熱いやち 沸くけれども縁の方は沸き方が遅い。そこを狙つて此の微温い部分へ手を差し込むのである。之 熱を皮膚面で遮へぎる效がある。蹠の代りにアルコールを若けたら一層有效である。 物の用を爲して、湯の熱さが直接皮膚に觸れない。鹽は熱を吸收する力の强いものであるから、 沸騰する。 が低いから湯の沸騰が早く、平地で百度乃至百二十度の火力を要するものが、僅か七十五度位で 山とか御獄山とかいふ高い山上で行ふ。之がトリツクの一つである。高山は空氣稀薄にして氣壓 と、生理的物理的理論で解釋されるのである。彼の行者などが、 度がいかにも神靈の秘力を借り來つて人間業でない樣に見えるのであるが、 といふ呪文を唱へ、扨て徐ろに、ぐら!)と沸ぎつて居る湯の中へ手を差込むのである。 鍋より釜を川ゐる。釜は浅く廣いから一面に熱くなるが鍋だと底が深いから、 それから、 そんならゆし熱加減な風呂湯位のもので、手を入れても身體を入れても何んともない 先づ手を清めると稱して鹽や水を着けるのが一つの仕かけで、それが遮斷 心験術も神佛の加護もいらない、 此の探湯術を修するには、富士 誰にでも出來る仕かけに 併し其の 中央は早く 行者は探湯 裏を見る

なつて居るのである。

真言秘密の法を修する一行者の打明話に曰く、 樣々な呪文を唱へ、印を結び、一心不亂になつて神佛の加護に頼ると信じて行つたものである。 見危險至極の術である。此衛は昔は真言秘密の法衡となし、秘密六方の一つとして、 素足で渡り又は梯子の如く組んだ劍の鬼を昻降するので、觀る者をして膚に栗を生ぜしむる、 「劍の以渡り」は一名踏破衛ともいふ。光鉾陸離として秋水じたゝる如き白刄を立てた上を、 門外不出の秘術として、ただロ授日傳に依つて僅かに奥儀を授けた。之を行ふに當つては、 最重大視さ

双渡りの衝も斯う解つて見ると、生理、物理の問題で、 が斬れて居ない。そこでいろ!~考へて見ると、人間の足と限らず何んでも真直ぐに匁物の上に でも出來る事の樣に思はれ、唯だ氣を落著け、注意して髒かに劍の双を渡つて見ると、少しも足 を唱へて、それで鬼の上を渡つて居たが、其後幾度も之を行ふ間に、印も呪文もいらぬ、誰れに 「自分は最初の程、真面目になつて身を弾め、 減多に斬れるものでない。 それが斬れるのは、畢竟以物の上を滑らすからである。 それらい祈祷などして創渡りの印を結び、呪文 祈禱、結印、呪文などは用のないもの、

ただ初心者が、自分の氣を諦め、自信力を得る爲めの一方便に過ぎない」

と。現に私は此の鬼渡を一場の★慰みとして幾度も實驗して居るのである。

限らぬ。兎に角、道理上決して斬れるものでない事丈けは保證する。 般人は萬一斬れやしないかと考へて躊躇し、それが爲に手元が狂ひ、過失を生する事がないとも しの刀を使用するのである。是も私が度々實驗して居る事だ、何時でも試して見られる。唯、 注意する丈けで出來る。 則に依るもので、神佛も不思議もいらぬ事である。之は双を引く時、力の平均を失はないやうに の術を行ふ時には、刄に慕の油など整る。但しそんな無駄な手段に及ばぬ。質は斬れない物理法 握つて引き、又は頬へ一文字に自双を引いても決して斬れないといふ法である。興行師などが此 として非常に重大視したものと言はる。即ち氷のやうな真剣を以て腕を打つて引き、或は自刄を も一ツ「真剣白鬼の術」といふのがあつて、是は昔、柳生流や真影流などで、極意秘傳の一つ 力の平均を失ひ易いからやりにくい。衛者は大概白鞘か仕込杖のやうな反りの少ない、鍔な 平均を失ふと斬れる。であるから反のある刀や、鍔のある刀は引

次に「火渡病」といふのは、相當仕かけが大きいので、觀者を驚かすのである。此術は能く御

**積んで置いて、渡る人には其の鹽を兩足の蹠で能く踏みしめさせ、** ない程間く叩きつける。それから方々に鹽を撒く。特に人の渡るべき路筋の入口には澤山の鹽を て餘燼を莨漏に叩きつけ平らにする。殊に人の渡るべき真中の路筋丈けは、まるで火の氣の見え は「火祓河」や「火鏡視河」を上げて祈禱を行ふ。扨て木炭が悉く火になつた頃、助手は棒を以 其の四隅に竹を樹て、注連縄を張り御幣を立て、四隅から火を放つて炎々と燃えて居る間、行者 嶽山の行者又は由伏などが行ふ方法で、先づ松割木又は木炭を長さ二間、巾五尺位に置き並べ、 充分温して置いてから渡すの

渡らすのである。是が火波術なのである。 マンボロン」といふ呪文を五唱七唱しながら、 て書いて、最後の一臂だけを足元に打ち込み、そして大海の印を結び「オンアピラウンケンカン 行者は先づ火に對して丸字を切り、緻いて「森」といふ字を書き、次に「賦」の字を火に向つ 素足で小足に早く渡り、後信者や参拝者を続いて

であるが、併し事質は決して不思議でも神秘でもない、物理現象の一實驗に過ぎぬ。 **此術を心疑術家は、法力とか神力とか稱して、非常に神秘不思議の秘法の如く吹聽して居ちの** 

をする程に無くは皮膚に感じないのである。 炭は斯様に火力の弱い處へ、共上へ澤山の鹽を撒くから一段と火力を減じ、素足で渡つても火傷 を髪の上に落して真ぐ拾ひ上げると、焼痕がないのみか、却つて火が消えて居るものである。松 何故ならば、元來、松薪や松炭は、 他の炭に比して火力が弱く又消え易い。今試みに松の炭火

機會もあらうし、私の生神様の實驗談は是れで一旦終りとする。 とんな様な所謂心**験物、神秘現象なるものは、他にも澤山あるが、是は一括して**詳細に述べる

### 傳書目錄

-

窺ひ知る事を許されなかつた。そして、大事な點は記錄にも載せられず、唯だ師弟の間にりで傳 れぬ様にしたのである。從つて、共の傳書なども一子相傳――師から弟子へと傳へられ、他人の へ残されたのである。之は忍術其物の性質上當然の事であらう。前にも述べた通り、何落の誰其 衛其物も門戸を張つて誰人でも隨意に學ぶといふ事も出來す、第一忍術者が何處に居るかさへ知 古來忍術に闘する傳書 -文献といふものは絶野秘密にされ、滅多に世に示されなかつた。 必

の傳書の極秘されたも常然である。 すによしなしで、存在の價値が無くなる。已に忍者自らの存在をも秘密にした程であるから、其 は忍術者であるといふ事が明かになつたら、世間は之を注意人物にするから、忍術者も忍術を施

献も各自の筆寫で相當の量に達する迄書き残されたのである。今、著者の手元に在る中の一部を 平の間語々の學術も進步し、各般の調査も綿密になつたから、此の風潮に乗ぜられて、忍術の文 それでも忍術者は各自心覺えの爲め、 術に闘する記録物を作つたもので、殊に徳川時代天下泰

左に録す。

萬 集 海

老. 傳 書

伊賀者大山緒

軍法侍用集中窃盗器

甲賀忍之傳未來記

天地人三册

十冊 (延寶九年)

上 下 

册 (寛政九年)

一册 (文化二年)

忍衛秘傳驗忍日錄

甲賀組山緒書

伊賀省由緒

伊賀之首御山緒之程書

册 (實曆十二年)

(享保二十年)

册 (天保十年)

甲賀二十一家先祖書

伊賀者火術秘傳書

一册(寛文士二年)

册 (寛永元年)

伊賀者火術秘書

竊盜秘密手鑑

忍一流密書之卷

卷

110

眇

萬川集海軍要秘記

甲賀流炮術傳書

鄉家流竊盜秘傳

忍術與之卷

一卷(慶長九年)

忍術具之圖會

忍術極意秘密卷

訓閱集中天透論

陵川三略

八門逝川之卷

忍 秘 御

一子相傳當流忍大極秘

忍極秘修

忍道梯槽扁和漢思利證語抄

忍問答 皇漢山來事

萬川集海 甲賀流忍之法

一卷

花

111

四卷 (永祿三年)

上中下三卷(延寶九年)

'伽 (享保士二年)

册 (享保十六年)

一卷(延改四年)

三卷(延寶四年)

二十一卷(延寶四年)

上中下三卷 (寬文元年)

田〇田

忍術からスパイ戦へ (出 支 悠 承 課) あ 200224 塾)

日本出版文化協會 會員番號120116

存

者

昭和十七年九月十

九大 日日 初初版版 囊印 行器

[第-000部]

\_

五

署

者

藤也

湖口

田本

西島

者 清 水 一 東京市地町孤地町三丁目十二番地 ["]

所東東二六 東 水 印 刷 東京市難町區種町三丁目十二番地

振 特 日 座 東 京 七 一 二 九 七 香電話九段(33 )[[]](0 - 元元 0 - 四三] 番東京市麹町区麹町三丁目十二香地

發

行

所

印

配 給 元 日本出版配給株式會社 東京市神田區淡路町ニノ九

甲賀流忍衛秘書應義傳

軍隨應重記忍之卷

忍術與發秘書 軍鑑訓閱集

六十一卷

一卷

册

一卷 (天正十三年)

三〇四

| 船は闘ふ (船長の手記) 1・五の平1五 粉 供 ご 人 (陸筆) 小笠原 淳隆著 かん (出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 征 く(出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 小笠原 淳隆著 次 の 父 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 小笠原 淳隆著 次 の 父 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 小笠原 淳隆著 次 の 父 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 小笠原 淳隆著 次 は 出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 小笠原 淳隆著 次 は 出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 小笠原 淳隆著 次 は 出 来) 1・五の平1五 街 頭 經 濟 學 派 を 元 次 の 父 1・五の平1五 将 供 上 達 四 週 間 小笠原 淳隆著 次 4 表 1・五の平1五 将 大段 金子金五郎著 本 2 年 1 五年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 錄 目                      | 書日    | 圖 版   | 出方        | 以北                         | 東      | 切当      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|--------|---------|
| 日・五〇平一五 (別) 10頁 松波 治郎著 一・五〇平一五 (別) 110頁 松波 治郎著 一・五〇平一五 (別) 110頁   日本 名 (別) 110頁   日本 (別) 110頁 | は闘ふ(船長の手間丸船長 安東陽一流(出 | 笠原淳隆著なり                  | を征く出  | 空魂(十一 | 陸軍 現(日本陸軍 | 海軍への日本海軍の人は世海軍の人は世海軍の人は世海軍 | 品川義介著  | 國の書(改訂增 |
| 將<br>(本)<br>(本)<br>(本)<br>(本)<br>(本)<br>(本)<br>(本)<br>(本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ・五〇〒               | 6<br>判三二〇<br>十一          | ・五〇十二 | ・五〇十二 | ・五円三二     | ・毎月三十                      | 一・七〇十一 | ・五〇千一   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 棋さん木村義雄著             | 八段 金子金五郎著<br>将 棋 上 達 四 週 | 海釣り三  | 街頭 經濟 | シンガポール 卅五 | 愛は惜みなく與中河與一著               | 日本名 將  | 剣 さ 人   |

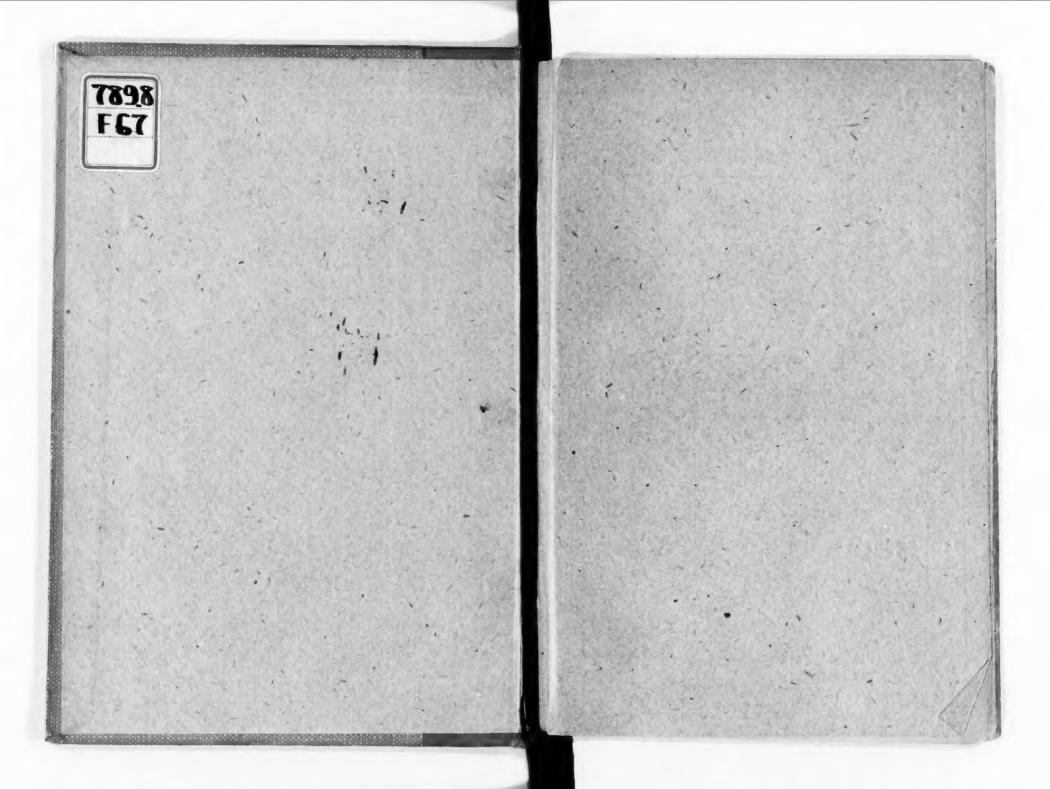

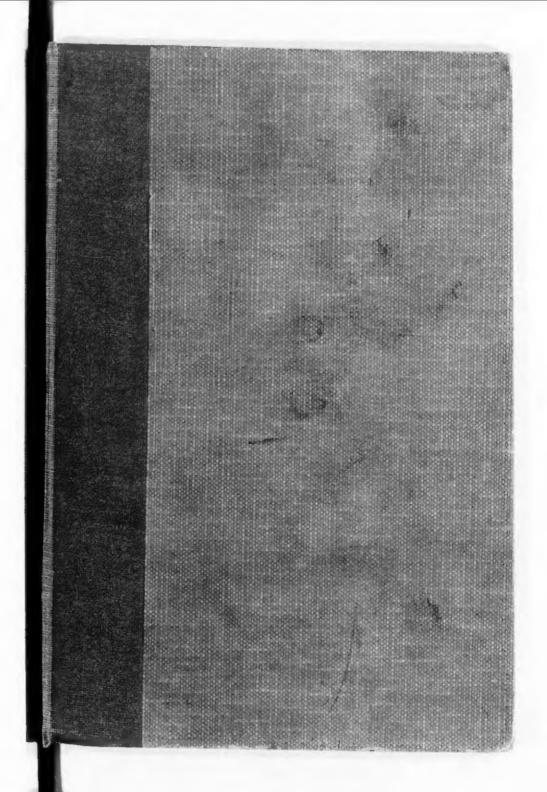

終